

### CHESTER S. CHARD



古蹟調查特別報告 第三册

# 金冠塚と

朝鮮總

督

府

本文上册

and of Google

Crinical from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

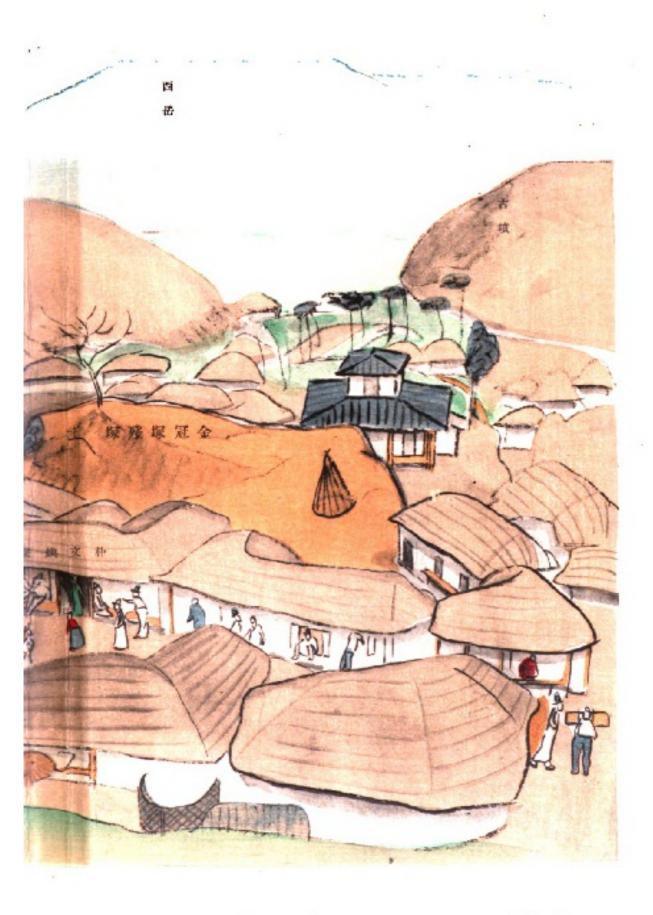



Frontispiece

鳳凰臺より金冠塚を望む(大田喜二郎君蔣生)



Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

言

得 助 阅 從 氏 道 + 齵 IJ = ス 庭 事 力 年 該 月 同 ۲ 查 = 於 梁 n ₩ 大 亦 ナ 拮 遺 シ 1. 共 チ 1 Щ 地 Œ 金 得 留 抳 物 委 テ + 3 = = 冠 ス テ、今 近 事 先 嘣 乃 櫔 重 於 年 В 7 塜 大 ŧ 譋 廖 本 毅 チ = ヶ 九  $\nu$ セ ŀ = r 進 査 州 良 ラ 古 ナ 月 シ 3 ル 1 7 略 ۳ 研 选 テ 蹪 余 ŀ = 貝 遺  $\nu$ N ラ 慶 此 ж 究 + 棩 氏 渊 ע 壉 箒 實 其 州 L, Έ チ 餘 野 委 査 見 占 , 1 1 澗 繼 H 博 援 員 委 ァ 蹴 = 鞖 册 I 大 纘 ナ 赴 ス 整 1: 助 員 ŋ 掘 調 1 チ 艠 ŋ チ + 關 小 査 古 理 = 提 氽 其 ナ ŀ + 行 得 蹟 野 Ш 向 出 1 當 等 1 製 調 貞 蟴 嗯 ۴ テ ۸, シ 鄙 報 榯 相 貝 吉 チ 更 ス ハ 査 氏 ~ 告 關 曾 塚 别 課 君 受 ŀ = ル ŀ ŀ F チ 員 余 = = 野 = シ 1 1 ス ケ 試 等 林 慶 册 Ŧ 關 fi: 博 テ 小 來 ル チ 成 士 該 摵 漢 州 シ Ж v ۸ ャ IJ 粫 等 偶 完 古 テ 9 韶 敬 テ ラ ス Ħ 亦 兹 墳 行 君 吉 京 フ III] ij 1 = ħ 野 Ш 丰 慫 ŀ ŀ 此 歸 废 城 シ = Ŀ テ、其 先 敬 慂 鋑 蔚 共 守 州 = ij 健 吉 命 見 Ш 古 路 在 ッ = = テ 墳 其 君 先 チ 基 遺 チ Ш 其 ŋ 1 哂 責 承 物 迁 ッ 凶 發 畢 將 1 , ŧ , 7 剬 热 余 梁 廣 詳 兑 ケ ш = , , \* 査 illy 审 筝 川 衛 報 慶 潰 シ Ш 5 報 來 件 等 物 7 Ъī 尙 t チ = ハ 告 逡 同 至 諸 墳 チ 南

=

ル

眞 察 物 君 ズ 得 ŀ ル = = 叉 署 斡 前 館 氽 援 際 ズ ハ 1 長 此 旋 嘣 等 th. 技 助 シ タ 田 岩 當 托 術 テ 蹟 野 チ ŀ ハ J 調 時 見 諸 本 忝 鑑 = 報 = ٠Ŀ 久 麂 古 Ż 査 柩 査 同 告 H ク 光 央 墳 助 官 謝 會 行 杏 フ 乜 等 藤 幹 調 雄 ۲ 所 澤 ス 1 n 事 查 諸 慶 其 最 チ 成 俊 H n 氏 州 小 E 銘 亮 ۲ 1 IV 1 多 記 策 郡 遺 共 田 事 打 兩 1 = 幹 3 守 物 シ、更 R, 君 = ク = j 該 大 萷 囑 冶 從 朴 , 1 ナ 光 調 托 遺 鼏 ٤ 手 朩 = 記 本 氏 켔 査 物 小 小 3 N 諸 チ 報 現 援 同 = 氏 場 泉 Jν 煩 1 普 関 IJj 際 古 告 顯 京 , 1 恆 夫 城 通 蹟 ŀ シ 雷 野 iΑ 17. 畬 シ 學 作 氏 テ 調 博 厚 情 君 3 = 校 慶  $\pm$ 常 成 屈 査 移 ŀ n, 課 铉 州 チ 置 助 員 ŀ 該 援 Ð = 方 始 大 在 長 神 助 カ -: 古 也 1 感 坂 住 小 墳 き  ${f H}$ ラ ŀ IJ × 7 謝 金 田 古 惣 偶 得 テ v 1 , N Ė 省 蹟 太 官 藏 テ 賜 然 = 3 1 以 古 揶 調 念 民 圖 IC. = 尮 N 當 諸 來 氏 等 査 禁 棊 シ 謝 ŧ /\ ż 等 氏 課 時 瀮 テ Ŀ 1 ヹ セ 1 特 諸 Φ. 記 懋 ル ŀ +5° rĦ 1 調 厚. 員 = 界 小 切 能 텎 .') n 芯 ξī. 博 査 1 感 13 Ш 1 チ ナ

火 Œ + 年十二 月 此

,

驐

告

,

考

古

學

的

發

見

=

對

シ

テ

是

等

J.

ŀ

1

謝

ス

n

チ

禁

ズ

w

能

15

ザ

N

μŢ

ŧ

ナ

7.

朝鮮總督府古蹟調查事務囑托 鲜 И 古蹟 A 查 ₽ ti 梅 濱 原 Ш 末 耕 作 治

鸲

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

### 挿 岡 目 次

| 第十                                           | 第                                | 第                                    | 第                                |                                                 | 窜                               |                             |                                          | 第                                    | 第                                           | 第                                                             | 第                                               | 第                                                       | 第                                                        | П                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| _                                            | +                                | 九                                    | 八                                |                                                 | 七                               |                             |                                          | 六                                    | £                                           |                                                               | Ξ                                               | Ξ                                                       |                                                          |                    |
|                                              |                                  |                                      |                                  |                                                 |                                 |                             |                                          |                                      |                                             |                                                               |                                                 |                                                         |                                                          | 榆                  |
| (I)アッシリキ国センネヘリプ王宮浮彫天幕内皮製水袋懸吊員(municaps)、 環!翌 | 一朝鮮現用橫登(編集)及歐洲樹形硝子張(香蕉)········· | 一伊太利ポムペイ及ヘラクラネウム壁畫皮製水袋(AAA)・・・・・・・ 陽 | 支那周素 盾(西衛)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 塁 | (1)朝鮮大邱附近賢見(人類學會報節所載)(2)(3)若按三方那辦子環(經界穩史職程侍得所職) | 朝鮮及日本發見角形土器・・・・・・・・・・・・・・・・ 陽-景 | (4) 越端板井町加古市古墳(福井路地)就報告書所載) | (1)朝鮮慶州 (2)朝鮮慶州東南里 (3)伊勢仮南都神戸村(京都帝嫡大學所蔵) | - 朝鮮及日本古墳登見機貨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 闘―第 | <b>一金冠塚登見横登闕(原)・・・・・・・・・・・・・・・・・・   両―元</b> | 金冠  深遺物  配置  路   (清郎氏に続り)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 一 慶州 金冠 塚 邀 物 陳 列 館(麻洋軒)・・・・・・・・・・・・・・・   第一  五 | 一金冠塚復原連鳳鳳豪斯画殿(物に締る)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 「 金冠 塚 封 土橋 雅 圖 (編集)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 原風豪より金冠塚を望む(赤西宮・卵) |

| 九八七 六 五 四 三 二 間 間 間 間 間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 第十        | 第十        | 第十      |                 |         | 第十     |                      |          | 第一                   |              | 单   |     | 第十   |      | 第           |          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|--------|----------------------|----------|----------------------|--------------|-----|-----|------|------|-------------|----------|-----|
| (2) 日本古墳發見(海灣) (2) (4) 医侧(麻) (4) 医侧(麻) (4) 医肠沟上的 (5) (5) 医肠沟上的 (6) 医肠沟上的 (6) 医肠沟上的 (6) 医肠沟上的 (6) 医肠丛 (6) Extraction (6) Extraction (6) Extraction (6) Extraction (6) Extraction (6) E |           |           | t       |                 |         | 六      |                      |          | Ŧī.                  |              | 四   |     | Ξ    |      | =           |          |     |
| 日本 古墳 發見 皮 数 時 2 (4) 東北東 1 (4) 内 2 (4) 東北東 2 (4) 東北東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東                                        | ÷         | F         | 岡       |                 |         | 岡      |                      |          | 閿                    |              |     |     | 4    |      | 黨           |          |     |
| (4)安非要見機製品(京都帯園大學家) (4)成熟 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 躏         | <b>\$</b> | <b></b> | $\widehat{\Xi}$ | î       | 錐      | 3                    | î        | 支                    | î            | 支   |     |      |      |             | 3        | (2) |
| (4)安非要見機製品(京都帯園大學家) (4)成熟 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 饭         |           | 70%     | 法               | ¥       | 가<br>교 | 法                    | ##<br>## |                      | 5            | 那   |     |      |      | 文           | 人和       | H   |
| (4)安非要見機製品(京都帯園大學家) (4)成熟 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Z<br>180  |           | 寒       | 19              | *       | 板      | 3                    | Š        | 4月<br><del>年</del> 米 |              | 900 | 7.T |      |      | ele.        | 3        | 4   |
| (4)安非要見機製品(京都帯園大學家) (4)成熟 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *         |           | M.      | 16              | 無       | 海      |                      | 校        | 久                    | 献            | 光湖  | 谷田  | 够    | IE-  | 中           | 100      | 描   |
| (4)安非要見機製品(京都帯園大學家) (4)成熟 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 办         | 沙         | 1       | 79              | 維護      | blr.   | 70                   | 片        | 柳                    | <u>~</u>     | Jz. |     | 校    |      |             | 水        | 發   |
| (4)安非要見機製品(京都帯園大學家) (4)成熟 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 盆         | 25        | 氨       | 戈               |         | ~      | Œ                    | 噴發       | 錐                    | 博            | 錐   |     |      |      | 武           |          | Ű.  |
| (4)安非要見機製品(京都帯園大學家) (4)成熟 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | B         | 41      | E.              | 2       |        | 7                    | il.      | 4                    | 苦糖           | 4   | 胡   | 古    |      | 氏           | £        | 友   |
| (4)安非要見機製品(京都帯園大學家) (4)成熟 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≉         | 原梅        | Ŧl.     | FI)             |         |        | 200                  | 製        | :                    | **           | 台   | 樹   | 墳    | 銅    | Mil         | 美        | 数   |
| 東京帝宝徳物館蔵   (4)   (4)   (4)   (4)   (5)   (5)   (6)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)    | ıţı       | Ţ         | 20      | 1               | 3       |        |                      | (i)      |                      | *            | :   | 体重  | 簽    | 罐    | J.          | 2        | 梜   |
| 東京帝宝徳物館蔵   (4)   (4)   (4)   (4)   (5)   (5)   (6)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)    | 课         | -         | 100     | (注              | 育       |        | 4                    | N.       |                      | 3            |     | -   | 見    | MAL. | 像           | 裁        | 進   |
| 東京帝宝徳物館蔵   (4)   (4)   (4)   (4)   (5)   (5)   (6)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)    | 器         |           | W(棒     | PAF<br>chr      | Pi<br>a | +      | 変                    | 11       |                      | <b>K</b>     |     |     | 79   | 26   | 41          | (¥       | Œ.  |
| 東京帝宝徳物館蔵   (4)   (4)   (4)   (4)   (5)   (5)   (6)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)    | A.        |           |         | Ĭ.              | 技術      |        | 榖                    | 解        |                      | 9 <b>7</b>   |     |     | /IS  | ·    | 38.<br>(29) | Ħ        |     |
| 帝宣徳物館宴)((())風景羽架郡羽栗村(京都帝國大學宴)<br>((3))支那河南野安師曼見鋼製品<br>((3))支那河南野安師曼見鋼製品<br>((3))支那河南野安師曼見鋼製品<br>((3))支那河南野安師曼見鋼製品<br>((3))支那河南野安師曼見鋼製品<br>((3))支那河南野安師曼見鋼製品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |         | ***             | 7       |        | 糖                    | 師        | •                    | 食蜂           | •   |     | 37   |      |             | Ė        |     |
| (く)尾祭羽架郡羽架村(京都帝國大學家) (5)(5)(5)阿清古鑑所報 (5)(5)阿清古鑑所報 (5)(5)阿清古鑑所報 (5)(5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 计数        |           | •       |                 | 4       | •      | 2                    |          |                      | pile<br>del: |     |     | TRAN |      | 正女          | 東京       | 8   |
| (く)尾祭羽架郡羽架村(京都帝國大學家) (5)(5)(5)阿清古鑑所報 (5)(5)阿清古鑑所報 (5)(5)阿清古鑑所報 (5)(5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 疾(物<br>(物 |           | :       |                 | 織       |        | 75                   | 3        |                      |              |     |     | 158F | •    | 27          | Ť        | •   |
| (く)尾祭羽架郡羽架村(京都帝國大學家) (5)(5)(5)阿清古鑑所報 (5)(5)阿清古鑑所報 (5)(5)阿清古鑑所報 (5)(5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ÿ         |           |         |                 | 光       |        | ক্ষ                  | 支        |                      | ₹            | •   |     | 版付   | :    | Ľ           | 15       |     |
| (く)尾祭羽架郡羽架村(京都帝國大學家) (5)(5)(5)阿清古鑑所報 (5)(5)阿清古鑑所報 (5)(5)阿清古鑑所報 (5)(5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •         |           | •       |                 |         | :      | 大                    | 河        |                      | 140<br>t.    |     |     | _    |      |             | m        |     |
| (5)(5)(5)阿纳里福利栗村(京都帝國大學家)<br>(5)(5)(5)阿纳里福利栗村(京都帝國大學家)<br>(5)葡洲灌康电古墳最見土製品(同土                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |         |                 |         |        | 7                    | 15       |                      | 28           |     |     |      | •    |             |          |     |
| 地古城 村(東都帝國大學家)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |         |                 |         |        |                      | ũ,       |                      | 0            | •   |     |      |      |             | 2        |     |
| 地古城 村(東都帝國大學家)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | •         |         |                 |         |        | 3                    | 榖        |                      |              |     | •   |      | •    |             | Ĭ.       |     |
| 地古城 村(東都帝國大學家)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |         |                 |         |        | 1949<br>1944         | 期        |                      | હ            | •   |     |      | :    |             | 33       | :   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •         |           |         |                 |         | •      | 魔                    | 器        |                      | įΨ           |     |     |      |      | :           | 25       |     |
| ************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | :         |         |                 |         |        | 电古                   |          |                      | 誓            | •   | :   |      | :    | -           | 27<br>12 | •   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |         |                 |         |        | 坂野                   |          | ·                    | 鑑            | :   |     |      |      |             | 材        |     |
| 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | •         |         |                 |         | :      | 晃                    |          |                      | 配            |     |     | :    | •    |             | 都        |     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | :         |         |                 |         |        | Ņ,                   |          |                      |              |     |     |      | :    | •           |          | :   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           | •       |                 |         |        | 66<br>61             |          |                      |              | :   |     | •    |      | :           | 大學       |     |
| 各市 商 商 商 奇 善 素 問<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •         | •         |         |                 |         | 3000   | $\tilde{\mathbb{F}}$ |          | •                    |              |     | •   |      | •    |             | *        | +   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 令         | 丙         |         |                 |         | 闸      |                      |          | ipi                  |              | 卒   | ₹   | Ö    | *    | 秦           |          | 땕   |
| — <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Y         | بي-       | 25      |                 |         | 4      |                      |          | ورح                  |              | Ť   | 7   | -    | .7.  | · *         |          | 64  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _         | .11.      | 24      |                 |         | ,fi.   |                      |          | -11.                 |              | Jī. | _   |      | -6   | -6          |          | Tr. |

|   | 第二十四圖          | 第三十三翼                                 | 第二十二員          |                                 | 第三十一瞬            | 第三十四                 | 第二十九圖                                   | 第二十八圖            | 第二十七里                                 | 第二十六四           |                            | 第二十五圖           | 第二十四周           | 第二十三國            | 第二十二圖                                 | 第二十一圖             | 第二十四                            |
|---|----------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
|   | 支那新强發見駐查腰環所著人物 | 朝鮮及日本發見鉤帶金具圖(#)                       | 金冠琛發見樂製金銅製鉤帶金具 | (1)アルバニキ酸県 (3)個牙利クスニー酸見 (3)開すルテ | 匈牙利及アルメニャ發見鉤帶金   | (1)金冠塚發見金鈴帶復原圖(18)四昌 | 六 朝 佩 帶 俑 (京部帝國)・・・・・・                  | 金冠塚安見報釧闢(雌)・・・・・ | 全冠尿發見劉及指輪存在路間(壁)                      | 金冠尿袋見勾玉附頭胸飾想像復  | (1)(3)(3)(5)度州古坑(州鮮古紋閩語)(1 | 朝鮮發見耳飾類似裝飾附土器   | 朝鮮古墳發見金製耳飾聚成(學) | 金冠塚發見金製耳飾綱部關(編集) | 正倉院御物玻璃器(東遊)・・・・                      | 安開帝陵出土玻璃器置(集古四及高) | 文忌寸編度骨壺圖(株)・・・・・                |
|   | 所著人物職(ジラウ゚ンシ   |                                       | 帶金具圖(例)        | (8) 国マルテレー教見                    | 金其関(カスト等等)・・・・・・ | 寧古墳發見鑄帶復             |                                         |                  | 9                                     | 想像復原綱(欅)・・・・・・・ | (4)慶帰期北庭吉墳(諸鹿荘袞)           |                 |                 |                  |                                       |                   |                                 |
| Ξ |                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                |                                 |                  | 原質(強用)               | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 101             |                            | · · · · · · 九一九 |                 |                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                   | ·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>· |

| 第二十九四 第二十五四 第二十九四 第二十九四 第二十九四 第二十五四 第二十五回 第二十二回 第二十二回 第二十三回 第二十三三回 第二十三三回 第二十三三三回 第二十二三回 第二十二三回 第二十二三回 第二十三三回 第二十三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三 | (土)イギクチェリ食丸(土)(コ)(コ)が選集が近ペセクリックや地質丸(土)ショルナニリ附近食丸(カ)でムトラ附近モンディイ養丸(コ)海連氏丸原に持るもの(ユ)が田氏丸皮膚に待るもの(ユ)が田氏丸皮膚に待るもの(ユ)が田氏丸皮膚に待るもの(ユ)が田氏丸皮膚に待るもの(ユ)が田氏丸皮膚に待るもの(ユ)が田氏丸皮膚に待るもの(ユ)が田氏丸皮膚に待るもの(ユ)が田氏丸皮膚に待るもの(ユ)が田氏丸皮膚に待るもの(ユ)が田氏丸皮膚に待るもの(ユ)が田氏丸皮膚に待るもの(ユ)が田氏丸皮膚に待るもの(ユ)が田氏丸皮膚に待るもの(ユ)が田氏丸皮膚に待るもの(ユ)が田氏丸皮膚に待るもの(ユ)が田氏丸皮膚に待るもの(ユ)が田氏丸皮膚に待るもの(ユ)が田氏丸皮膚に待るもの(ユ)が田氏丸皮膚に待るもの(ユ)が田氏丸皮膚に待るもの(ユ)が田氏丸皮膚に待るもの(エ)が田氏丸皮膚に持るもの(エ)が田氏丸皮膚に持るもの(エ)が田氏丸皮膚に持るもの(エ)が田氏丸皮膚に持るもの(エ)が田氏丸皮膚に持るもの(エ)が田氏丸皮膚に持るもの(エ)が田氏丸皮膚に持るもの(エ)が田氏丸皮膚に持るもの(エ)が田氏丸皮膚に持るもの(エ)が田氏丸皮膚に持るもの(エ)が田氏丸皮膚に持るもの(エ)が田氏丸皮膚に持ちるもの(エ)が田氏丸皮膚に持ちるもの(エ)に、田口に、田口に、田口に、田口に、田口に、田口に、田口に、田口に、田口に、田口 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三十七四                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 第三十九四                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 第四十二                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 金冠塚登見腰弧舟坏狀繋條圖(療)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 新四十一篇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (1)②)西藏婦人俱飾(エキキャ)③満洲婦人俱飾(エキキザ゚)・・・・・・・・・・・・   次!  安元 (1)②) 西藏婦人俱飾(エッシッパル)・・・・・・・・・・   次!  安元 (1) (2) 西藏婦人俱飾(エッシッパル)・・・・・・・・・・・・   次!  安元 (1) (2) 西藏婦人俱飾(エッシッパル)・・・・・・・・・・   次!  安元 (1) (2) 西藏婦人俱飾(エッシッパル)・・・・・・・・・・・   次!  安元 (1) (2) 西藏婦人俱飾(エッシッパル)・・・・・・・・・・・   次!  安元 (1) (2) 西藏婦人俱飾(エッシッパル)・・・・・・・・・・   次!  安元 (1) (2) 西藏婦人俱飾(エッシッパル)・・・・・・・・・・   次!  安元 (1) (2) 西藏婦人偶飾(エッシッパル)・・・・・・・・・・   次!  安元 (1) (2) 西藏婦人偶飾(エッシッパル)・・・・・・・・・・・・   次!  安元 (1) (2) 西藏婦人偶飾(エッシッパル)・・・・・・・・・・   次!  安元 (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7                    |
| 第四十二里                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (3)原支那般歯骨見骨製品(京都命國大學者) (4)薫画フェッテルスフェルド登扎資金製品(4ンス氏者者)(1)員事古墳登見意形及電影側的(村上講真)(2)近江水尾村古墳登見金鱗品(同上)(2)近 鎌 髪 見 熊 猟・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 第四十三圖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 筑後月ヶ岡古墳登見銀裝備石鰮(英雄等上)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 第四十四篇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (1)朝鮮羅州潘南阿古墳發見金銅飾殿(際でオ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | () 肥後江田古墳發見金銅飾版(pssma)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 第 章 序

## 說

常 發 塚 倩 掘 b 1: た τ Ø ð 富 10 見 單 莱 ŧ Ø Ø ź٠ ታን ŧ 大 發 豐 Œ. 亞 15 な が 5 Ġ, 4 か・ 6. + 古 あ 比 見 富 生 E 3 K Z n な 年. ts 墳 Ċ 思 於 1: 較 è 物 ょ る p)· 7: 平 九 H す る 0) Ø 0 0 ځ つ は 第 ť 構 實 τ Ħ Ø 安 た て 內 μſ r 3 一節 造 で、豫 あ ż 容 慶 K 憾 從 南 Ė Þ 州 從 を 進 此 來 道 b ŧ Ø つ み 古墳 τ 金 a 大 τ 來 示 物 0) め の の Š 其 冠 は 南 現 南 存 最 す 計 μj あ 企 の 塚 i 路 大 71. 傼 0 在 書 冠 B 钠 Z 現 否 質 1: 鮮 或 四 考 が Ø) 奎 塚 鲌 狀こ其の 其 我追 狀 里 以 古 關 料 K は な Ø Ø 態 學 漢 野 朝 Ø 於 金 h į, Ø) τ 發 實 遺 定 Ļ, 冠 於 な 學 的 博 13 掘 鮮 陵)ご 物 重 τ 此 ť 者 發 占 ± 全 ŀ١ 솬 復原 發 墳 な τ 1: 見 谷 £ Ø は が 5 る、其 見 呼 古 偶 幸 井 於 蓌 O) p; 1: n 於 せ 15 學 ば 墳 然 掘 あ た Ļ. 1: Ġ ż τ 3 τ Ø Ĺ 0 ŏ 0) 0 完 τ 絥 稱 等 斯 種 n ť 遺 늅 は Ø 1: 物 全 後 4 独 \* 墳 散 が re Ĺ Ø 佚 占 な T Ž 大 重 0 る t|1 が 下 逃 ŧ 2; 墳 最 楘 II: 大 Ø) i 8 Ł b 變 Ø 化 舜 0 で 强 Τi. な b た 知 1: 0 如 遺 灦 識 τ 纤. 3 あ せ Ь Ø ち ð < 宜 考 物 Ġ 過 る 蓍 仑 て 偶 0 Š Ø 求 古 中 言 i 秋 な 得 無 p; か 綋 n 最 15 學 ti 少 τ < 此 τ 難 か Ø 8  $\chi^{2}$ 發 的 曾 254 あ b 非. ζ. Ġ O) つ

古墳の現狀で其の復居

存 點 な 氼 は H Ŀ 在 第 遺 償 n 物 の O ば 狀 E の 態 得 15 敓 調 τ 5 査 b ١, 鮽 ţ 或 硏 τ δ 逑 究 9 ١, あ 丽 程 Ø ベ 度 9 結 5 **p**, 果 Ł ŧ て を、大 遺 Ľ 貢 詳 15 物 記 獻 密 す 逃 其 3 を 者 12 す 學 知 Ş, Ø 界 12 重 5 3 先 15 大 ť 寄 な ţ, が Ų 奥 3 出 の 文 價 背 飷 來 ð 7: 墳 f は 此 Ø 自 の 身 で 华 は 彻 多 3 ぁ 少 ξĘ 遺 る 幸 物 以 0 下 澂 鴈 發 我 憾 ٤ 見 i Ø ķ Ø

ť

此 n め 飵 は 龑 家 觓 Ø は 卽 如 大 邱 此 < 大 ち 屖 夷 哎 か 路 산 發 Ø の 金 背 群 西 は 5 冠 5 兒 水 里 駱 後 中 D. 壉 ħ Щ か E T 行 0 Æ 'n Ŀ 最 5 杽 残 慶 は Ø 經 皇 雙 b 在 骸 H n 裳 τ 大 南 邑 た Ł Ŀ 里 順 當 内 ş τ 蛪 0) 路 15 時 な 如 店 め 15 < 慶 否 占 亘 τ 入 2 州 偉 る た 墳 大 5 な 中 à E 大 此 新 大 羅 入 な Ľ な 道 Ø Ø 墳 5 古 Ŀ 本 近 る で 犩 Ġ 墳 华 誰 鳳 叮 群 Ø 1= あ Ø) ٨ 凰 迪 は 累 銮 6 於 つ の Ġ 慶 1: 想 V. Ħ 1ķ٠ t 0) た 州 並 τ 像 相 ħ 횬 て 接 h は 3 ぁ しまだ る 垫 南 其 ó が ž 飲 見 10 Q) Ш 近 i 食 封 S خ 6τ で < i が 次 店 土 我 あ 戜 大 th: な Ø) ¢ は Œ が 大 來 n] ť 仓 Ì, 魞 -1ð Ø 船 な 4: 冠 年 大 朝 分

は 併 i 舖 废 な 2 州 Ż. Ø 人 ţ, 业 K ば は す、金 我 n 冠 45 塚 語 は 5 其. 此 O) Ø 裾 南 ["] を 削 外 O) 4) 収 大 5 道 が n 収 τ 積 摵 げ **4**5 6 0) n 部 た 當 r 道 脖

t:

Digitized by Google

15

砂

を

民

 $\dot{\gamma}$ 

故 が 路 畤 古 初 老 今 往 15 Ľ 5 年 1= 道 言 H 南 Ľ 新 年 面 迫 路 ሁ ģ 慶 ^ の 出 0) 傳 굸 Ø 如 州 τ ð は 開 ζ. 現 擴 Ø 1. 鐅 ۸. 湖 は 張 τ ð 家 は 以 查 ٤ ٤ b > 之 其 來 Ø 15 る 人 な ş 奎 宴 ęр の 來 Ø ħ lΞ 4 上 1 は 6 塚 t Ž 小 坦 鳳 ŧ 此 12 Ø) 少 で 40 凰 Ø Ż 1: 形 す ٤ 塚 僅 < 時 狀 6 臺 閉 Ł 登 が 5 が Ġ か Ø 込 队 1-見 J. 麓 0 な め 事 τ 凰 數 1: 6 Ġ め ほ 萘 年 彼 5 b は 同 n --方 金 方 古 來 tL 檅 た の ご。父 冠 1= 墳 で Ø 3 τ ^ ħ F K あ 塚 於 Ø 裙 Ľ 主 た 6 つ Ø 4. つ 1: な 1: 闢 殌 ځ 2 T な 野 切 け 相 1: ٤ 存 の 接 て 0 博 封 Ø 9 れ 士: 1 収 は i あ は 事 實 で τ 谷 5 な to な 併 慶 あ 井 盆 5 15 n 3 州 大 Ĺ 學 k 5 無 + 83 更 Œ そ 削 ٤ D. 4 不 间 抖 の れ つ

'n,

T 墳 明 家 留 設 Ø) 扨 迻 τ H 15 皮 0 Ø め 次 に 爲 西 示 奎 τ 12 方 仁 令 i 殗 D n 若 Н τ 大 金 يا τ る 中 道 冠 ಬ 干 Ø 0) ゎ る。交叉 て r 塚 如 核 切 ō 其 挟 が は 9 Ø 現 狀 封 た 取 'n O) 態 6 狀 南 酉 だ 土 尺 邊 酉 1. 邊 tī. Ø n は 頂 王 は 寸 -C は 側 何 侍 Ŀ ٨ ż 位 ð の 天 τ 家 1: 人 0) 3 其 堂 雜 玉 家 あ 1= 朴文煥の家屋 草 侵 敎 石 0 3 が 會 蝕 か を 東 4: 邊 空 ٤ 솬 0) 積 境 の 云 Ġ, は Ø 背 て 12 內 斷 ዹ 礼 ۲Ę 後 ٤ 崖 1= رة 7 小 粃 接 1 4 B 1: 半 述 所 i ば を ķ١ 謂 東 爿 建 な ~: か 積 北 物 ٤ 形 t: ŋ 踹 τ τ 通 が 石 Ø 塚 何 其 外 f 如 9 筝 部 ş 鳳 Ø Ø) 亦 特 1: 残 Ø 中 凰 蓥 樹 腹 ឮ 骸 **:** 

古

南 北 約

T

1-

尺

衏.

٤

な Ø) 大 ż

木 re



(Fig.1.)

兄 -1-3 尺 東 て 酉 あ 約 Лi. j 1-尺高 約

殘

尺 す 大 方 て 塚 周 扨 體 0) 3 þ, Ø) 1: 南 đ O삒 τ 2 E 厚 之こ 5 粘 里 b が 砂 B īď 就 な 利 15 無 分 ż 1: 多 Ø Ø Ø E 卷 滥 は Ø 3 φ. 劔 < は 詳 約 砂 þ τ あ 粘 作 る 此 塚 H が T 觀 £ Þ **±** 15 此 10 頺 比 m Ø 尺 察 < ð 2 置 卺 似 ďγ 樣 較 種 於 する 封土 9 被 乃至二尺 ť b O) を 的 な Ø Ħ 此 ዹ は 交 欏 た 肵 τ 高 構 さ、 石 Ø 煩 Ħ. 0) た Ø 动 成 Ġ 謂 造 構 外 土 13 3 0) 封 積 Ji. 塊 成 は 方 既 注 水 C ±. Ø 石 狀 彈. 寸 ţ Ď. 45 τ は 塚 te 水 n 態 約 0) 稙 15 ł: 废 10 無 あ な 分 有 值 J. 厚 仑 所 州 置 る 0)

尺)。併 内 ታ 云 M À, 部 長 L 推 1 す 全 3 浸 3 封 栯 が 入 此 す ш 其 **±**: 形 の Ø b 0 中 Ŀ 源 外 Z な 核 形 因 Ł Ø Ø) を は τ 積 防 之 \_ 1= 居 石 ð ŧ 且 は 係 つ な *t:* 槨 i .6 つ 其 b ŕ 1: す O) 中 略 b の 5 Ŀ 後 E 0 ٤ i 固 ٣ 自 i 思 然 形 ŀ١ 長 τ は 10 O) 其 近 徑 'n 陵 5 約 0 かっ 夷 形 自 つ か 麻 狀 t: 6 è + 1. 叉 ę 尺 應 1: Ø 能 Ċ 3 短 現 < 想 徑 τ 存 堪 像 約 稍 O) (2 i 九 ĸ 1: 部 τ 1. 東 3

差

支

は

無

p,

5

以 Č ð, 復 態 Ø 塚 殘 た `Ŀ i 端 ť 原 麓 塚 O) 金 爾第 T 1: 考 Ł 記 冠 0) は Ø 等 臆 推 至 τ 元 塚 而 西 定 以 i. క 澷 3 距 る 3 の 前 離 距 は τ 畤 な 侍 か 現 大 離 這 は 5 1: ほ 天 粃 を 體 於 東 は 氽 1. 堂 i 1: П 方 約 冠 け T 1. 遺 數 0 就 其 於 1. t 物 塚 ð 尺 境 ţ, 求 + 庬 金 西 內 O Ø τ 尺 發 冠 τ 方 本 記 部 15 め 淟 塚 3 で 見 15 於 來 Ĺ の ど、矢 謬 あ t 3 H 直 ぁ 0) 1: 0) 3 我 Ì, Ø 徑 δ 形 2 令 無 張 接 1: 封 狀 n は k 闖 ŧ 約 ٤ Ø ± ķ, 1: Ľ は Ž 兄 略 此 地 點 火 衣 百 切 3 义 I.F. 點 Ŧī. 垫 取 0) Š 1. 道 遺 か -|-略 た ħ, Š 9 此 分 路 物 5 尺 IF 鳯 奎 0) O) 侍 大 か 埋 ٤ 凰 狀 復 現 Ø 中 溅 天 道 推 臺 况 原 る 狀 ũ 央 堂 算 ٤ 0 Ø Ø 3 か 澔 地 境 ф す 吨 5 度 過 内 點 央 邊 考 去 る b 济 Ž 線 0 ž 1. ť 4-^ ち 塚 於 思 3 .ŀ. 切 3 於 1= ď 5 H が 蚁 ふ 今 Ø H 中 其 出 Ø ŋ 5 ぁ 3 τ 塚 心 來 ŧ 狀 を Ø) つ

Digitized by Google

Criginal from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Ж,

古墳の原状と其の復原



(Pig.2.) 葡萄新像想高思基度單冠金

庭 北 て の т τ 馮 が 夷 ŋ 兩 の n 底 な 高 あ 背 存 媏 あ 西 直 徑 例 此 i T 5 徑 τ 居 猌 ĩ 5 方 約 垫 る Ø IJ 15 Ø 復 Į, τ ż ĮŲ, 14 П 假 南 各 ž で + + 原 方 南 ť 15 3 百 恰 n Ø 1: な あ 尺 + が 七 ť 6 巷 は 餘 1 同 ± 0) ٤ Ø ð 尺 大 往 3 知 + 5 砂 て τ 姉 間 あ 而 の で 槪 尺 占 Ľ 5 n 妹 大 居 小 に る が は Ł 1: 华 算 あ す 3 古 墳 15 n 此 無 τ あ 2 の 3 金 鳳 墳 嬔 在 る 壞 す 3 n 比 爈 < た 相 較 ば そ 冠 0 大 Ø 3 6 凰 並 p: か ť 2 B. 塚 す 请 Ġ £ 楽 相 τ 推 方 .5. あ て 3 仓 凰 墳 古 Ľ 0) は 應 は 楫 12 Τī が 9 冠 さ、之 豪 墳 底 此 が 墳 兩 15 i 於 常 Ü 如 ŧ 徑 塚 à 者 の 次 0 出 は 初 0 7 た 4. 高 J. 巷 居 形 Ø 路 ζ-原 來 は 封 百 τ か Š 底 勢 中 西 大 形 5 底 ż 1: ŋ ħ. 2 は 6 + 里 z ょ 卽 徑 -1: 0 は 1: E 짺 Ľ 誾 Μď 尺 大 以 ŋ ţ, Ħ -高 古 考 相 15 に 0 他 大 仐 分 ž τ 於 は Ti. ż 方 連 Š ŧ 墳 が 콼 稍 小 厭 連 小 4. 4-尺 Š 15 纐 が 0 斯 Ø 尺 大 侍 想 な 2 底 風 於 樣 Ø) τ ş 封 嶷 東 な į. à 天 對 徑 0 τ τ ŀ١ +40 也 7 古 ろ < 教 す 3 b 古 噛 稍 西 對 は η. 墳 居 堉 更 會 碐 違 Ġ, Ø の 市 Ø

Digitized by Google

 Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA 序

Ď.

道 路 Ø 建 設 K よって、地 面 Ø 他 Ø 部 分 が 低 < な 0 た 結 果 で あ 3 j, 留第

Ø Ø 因 年 街 西 C で 里 緣 化 我 あ あ ή, が 等 'n 5 存 るこご つて、古 に は 在 斯 於 南 Ĺ Ø ŕ 新 里 τ 如 τ 推 羅 1: 居 相 < 察 百 展 2 等 Ø する t 蚁 凰 る古墳群 Ĺ 臺 17 77 ð 0) 時 關 古 τ 代 r 墳 係 あ 全 想 i: E V. 體 像 相 るな 於 在 接し も、略 り、或 H する Œ 8 ŧ 1: 此等に 菓 ħ は 禁 此 相 共 地 さし 近 C Ø Ø 關 得 被 金 ķ٠ 時代 て、此 冠 忿 葬 しては、造 いさ 塚 者 ţ= が、風 Q) 0) 築 邈 ٤ Ш 造 物 凰 が 间 1 楽さ を 選 뱐 時 Ġ 叙 5 親 ŧ C は 述 n n 叉 孵

### Œ

後に再び論ずるここゝする。

(1)本古墳登見に関する朝鮮及内地の新聞紙の報道は、一々列翼 する過がないから之な省略する。た,就中開野博士が同年十一 に略述する所がわつたことな記して置く。 就いて」と題し、忠要なる登見品を示して講演せられたことも、 月七日總督府に於いて、同八日中樞院に於いて「慶州養見遺物に 濱田が飼士一月「大阪駒目新聞」紙上に「慶州の新象類品」の題下

(2)平安南道大局江西の古墳に載いては、開野博士の「新に景擲 五年度古蹟資法報告」同『古蹟調査特別報告』第一個《大王八 せる難浜の古墳二(写古學練院第八巻第一號)及び贈督府「大正

(3) 慶州の古墳に就いてに「東国奥地牌覧「東京競記」等の辞所の 外、關野博士「韓國建築調查報告」(明治卅七年東京帝國大學) 今四蔵博士「新経舊郡慶州の 地勢及其波物遺跡」(東洋學祖第

古墳の原状で基の復原

(東京人類學會雜誌第三百六十九號) 「朝鮮古蹟陶譜」(第三個) 戦第一戦)何君「蹇州に於ける新羅の墳翁及其の遺物に成て」

i

7:

1:

ė

た

è

(4)周恩選に関しては前註請交献等多く其の記述を続くが、其の 像に「風風廉在廣南門外、浮雲遊磨門十五里、如風風露兩苦高」と わり。又た事液の静に「限整黄荊則」の何がある。 古墳たることは疑ふ可くもない。たち「東京雑記」(巻一)勝地の

(5) | 朝鮮古統國語 | 第三冊、関版第三三八隣条期。

(6)林淡明君實護聞ミ小川敬吉君鎮原闘等に撃る。

(7)食冠蝶の現存射土は其の東邊の人家の大部分と供に、地籍間 (×)魔州附近古墳で積石壕の確認わるものと、積石壕と排定せら に於いて質有林野となつてゐる。其の詳細は開版第五を見よ。 れるものに就いて、其の封土の庭標と高ささな琴台の移めたに

Digitized by Google

1:

路

特

7

な

5

、真麻単級様・、四七・二二・二・七(諸・麻・三・金) 「「金」 「紅 様 一系〇 四〇 二六・六(木経 骨春・風 断 正 二七〇 七一 二六・二 一 一 二六・二

稅

六、体門里古墳 八元 四、間、間、青、様 一大〇四、間、間、青、様 一大〇

式 で 選 の 選 の 正 門 の 正 門 点 正 門 に 正 門

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

## 第 二節 遺物發見の顯末ミ其の整理

K 注 近 後 つ 宅 τ τ 其 意 1: 地 < 金 之 奥 棺 鲌 1 ŧ 隱 冠 Ø 榔 上 が t 塚 を 封 n 遺 君 世 4 ± 其 5 切 は す 間 物 0 か 0 取 0 前 t 周 12 殘 6 平 17 Ø 節 存 τ 到 す 部 知 n 面 ï 在 大 1: な n S ŧ 15 述 5 す 掘 Œ が 於 3 I べ 其 事 + た 注 1: る ŋ ١. 意 處 が 崩 年 Ø 間 加 T 蓍 九 何 15 15 は i 始 ζ. 達 i て、之 \* 俟 同 月 h 文 12 į < 遺 月 క 第 2 3 至 # そ な を 物 塚 E Ľ Ø 0 附 0 四 Ø Ø 削 τ 近 15 發 爽 が H \_\_ 中 悐 牆 來 老 Ø) Ø 見 心 せ 分 て、移 4: 3 低 Ċ, る は ŕ 12 を ť 地 無 越 \$2 で、實 露 慶 ζ. K 1 Q τ 立 此 出 同 州 否 移 1: 븝 す 月 i な Ø) 囬 慶 る 少 # \_ \_ \_ τ O) 15 樣 家 發 州 < 於 W 警 1: 屋 展 ટ T 年. Ľ 察 ţ, Н 建 Ġ b 人 署 0 頃 共 築 人 家 地 *†*; 巡 1= 10 李 Ø K Ø) 查 而 至 爲 更 Ø 背

頃 鮮 ル 玉 童 鮮 宅 仝 ŧ 地 = 童 /\ Ξ 同 7 = 內 何 氏 ラ 几 ∄  $\nu$ ザ 名 ij ŧ 0 岩 靑 集 運 w 撽 色 見 台 t 硝 警 ŀ シ シ 頻 子 察 來 思 玉 署 料 ŋ n - : 長 냠 = シ 埋 申 뗃 15 何 Ú 宛 對 Й, 物 す ッ ± チ カ 手 搜 3 ル 1 報 = 出 Ξ 3 11 所 告 セ 居 直 盐 チ n N 翆 11 = = 樣 現 木 子 依 3 場 リ、之 13 = ð ご、氏 付 = n ‡-付 = v ハ ž 鳯 は キ 4 チ 見 M 益 n 墳 取 H 二、敷 下 調 午 = 朴 ル 前 プ 文 人 出 n 九 = 煥ī 恃 ッ

\_

遺物委見の額束

鮮 墳 直 粃 等 機 た セ かり 人 况 チ 想 遺 ۲, Į Ø シ 夫 ---5 物 崩 措 3 像 1 中 壞 1 ば 置 遺 ŋ ٢ す 見 ıĿ 採 頻 貴 物 認 ŧ 於 る ± テ セ IJ 重 取 3 1: 1 Ŧ ラ シ 現 乜 = 足 な 5 r 陵 ± 場 n nx S n る ø ŋ 砂 叉 跡 遺 *†*: = b ŋ 採 物 O) 保 /\ ŧ あ の 3 テ 取 貴 て 管 が 1 5 が 族 約 あ , チ シ 如 あ あ 爲 此 認 地 ð 何 る 1 ð 稻 貨 Ħ 4 古 15 I I 否 古 グ 線 Ø) 墳 ٤ チ 危 な 墳 現 急 ò ŋ 險 1 此 1 3 跡 場 : : 覺 報 中 開 な ラ 0) 宅 1, シ Ø シ 15 ろ シ ÷ 模 運 氏 共 ナ 旣 ŧ. 5 處 樣 ŋ 命 Ø 1 , 場 12 드 단 は 此 捐 幾 红 ŀ 前 NC. 闻 肵 遭 揮 分 O) チ K Ξ. 散 遇 # ナ 記 × は 發 直 古 Ä. 朴 仰 逸 i 掘 其 文 Ŧ-銅 が 1: が i Ξ Ø 煥 シ 金 ŧ = 1: il 遺 製 後 居 -: 採 3 形 O 品 方 ル 物 H  $\leq$ :1: 跡 が チ 出 硝 チ = 6 六 あ か 以 テ ± 子 ďι 運 5 認 つ 古 テ、  $\pm$ 1: 1: n 臨 1 め

文 見 指 华 劬 哉 氏 令 ば 此 n 館 氏 地 の W. Ē 嚸 報 其 中 托 會 俟 告 他 諸 Ø 2 ή, .Ł : 1 諸 6 應 接 央 Ľ 現 Æ 更 i 雄 Ø) 1= 0 は た 出 助 慶 n氏 辭 來 1 力 州 2 察 通 を 蟾 な > 署 Ü 汞 學 ķ. ð) 長 τ b め、 \_\_\_ 通 事 共 岩 遺 學 情 見 + 校 を 物 12 現 久 認 ъ. ٠Ľ 攴 非 場 光 H 大 ø 當 氏 坂 協 4. か 15 赴 は 金 議 6 3 直 遺 太 0 4. 數 τ 12 物 瓤 結 Ż で 出 氏 果 Ø) あ ħ, Ŀ 諸 土 採 掘 狀 慶 蹪 9 胜 州 保 其 態 4-JI. 儘 在 Æ 從 16 主 1 収 事 會 ſŦ. 住 放 調 0 ٤ 啹 ٤ 棄 本 1: 托 な べ 斯 其 Ĺ 府 渡 9 博 t O) 珂!

Ġ

る

45

T

で

第二 節 遠物夢見の顧末

Ø

τ

新

古

蹟

調

査

課

長

15

任

ぜ

5

れ

1:

小

田

省

4

氏

ځ

相

談

٤

T

我

R

は

闙

野

此

Ø

際

恰

野

委

E

Ľ

我

k

Z

は

内

地

か

5

京

城

來

蓍

Ĺ

*†*:

O)

て

あ

つ

1:

完 Z Ľ 榯 В 逪 Č 治 達 九 τ 慶 1 1. 慶 i 3 す を 澒 + H # + 州 於 州 方 す が 命 氏 T ð H Ł 1 月 ъ 譥 出 Ü ŀ٠ 1. は 發 P 此 に は # た。針 掘 七 て 祭 到 來 博 知 0) 至 主 八 容 署 3 蓍 1: H 物 1 丰 金 ٤ っ Н 易 1. D. Ĺ が画替 零 は 恏 T 館 0 小 保 先 出 な 氏 加 た 囇 直 塚 て な 啉 管 來 5 Ø) Л は づ 托 난 ち ほ 棺 H łΞ \$. i 氏 廿 京 な て 小 ٤ (: 於 遺 内 を 充 τ 城 3 は 之 人 川 け 漏 Ļ١ Œ 以 හ ぁ 分 期 H 敬 1. b た r な 要 7 る 吉 歸 ځ 調 1 現 2 最 0 が 總 遺 ģ 部 來 を 査 遲 埸 が た 君 總 樫 物 ゆ 初 0) Ł 察 あ 遺 Ŀ K n を 脋 府 發 包 調 K Ĺ to 迻 7 つ 物 到 慶 府 4-見 確 査 出 ż て 行 旣 蓍 を 州 15 Ŀ Ø 1: め 奎 到 を 撮 す に Ĺ 於 申 報 Ţ 棺 I. 1r 報 底 影 5 簽 쨠 終 急 ķ١ す 告 ひ 0) 單. Ç 掘 쌹 į H 派 T が 10 る 各 東 旁 獨 其 Ľ 郡 作 0 15 i は 3 種 牛 向 が 뱌 共 業 Ø 終 且 15 其 廳 貴 部 餕 後 出 蹟 短 了 0) Ę 奎 を つ 重 の 時 兒 來 ٤ の τ 餐 調 道 經 Ţ 펢 な 方 밂 H な た 發 掘 查 屬 τ 骅 つ る 針 後 た 垫 品 Ø χ)· 掘 ٤ 會 針 慶 遺 以 數 幹 1= 'n 2 造 替 尙 0) 物 ķ 决 t H T 量 協 物 事 理 北 t 取 奎 + 定 併 調 力 Š の 小 15 道 あ 發 出 -} 査 ز 性 Ĺ す 調 月 氏 廳 つ 掘 田 當 們 t: ŧ ó る 査 幹 10 #

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

赴 な 慎 隨 Ŀ 古 埋 蹟 à :1: 行 *†*: 藏 っ た。そ 其 狀 保 而 Ž i 共 Ø 存 た 態 林 E T 貝 會 4þ 慶 で 漢 先 塚 發 Ø 州 我 著 掘 韶 Ø 君 ķ. 室 0) 試 'n 地 讕 摵 は 赴 に Č Ø Ľ た。 移 共 野 ş V٠ 現 12 T. 場 i <u>د</u> ـ 愽 行 此 # 此 τ 2 ೭ 方 Ø 古 連 及 τ 0 以 未 警 墳 H Ŭ. p, 祭 督 小 前 5 其 渊 有 署 Ш 彦 調 查 物 1-敬 陽 査 O 輅 te 吉 £= 簽 保 蔚 泅 理 掘 管 野 Щ 决 査 ŧ 밂 t 守 ì 行 i を 健 經 τ Ø 林 Ì, \$. 調 Ш て 居 君 ೭ n 査 τ 内 同 12 可 2 1= 튡 月 た 時 は あ 從 衛 + 慶 專 1 0 事 た 諸 义 尙 Ġ す 氏 П 南 to 遺 測 ъ さ、氽 慶 道 量 他 物 ٣ 州 方 仑 梁 Ø 等 ۲ 慶 共 事 Ш 1-州 1-莟 Ø

該 博 直 ₹ つ 共 士 遺 10 斯 T 小 1: ₹ 物 内 朝 蕿 11 τ 鮮 地 の 野 -1-務 移 垫  $\sim$ 月 送 歸 を Ŧ 引 兩 せ 3 熄 ÷ .1-理 Æ 5 揚 ٤ ď は W n 慶 12 τ H た る な 同 Ж 1. 0) 大 # を を 2 敝 俟 た [44] ж 發 H Ø) が つ T 慶 梅 Ĺ 整 州 其 原 京 理 城 ٤ を は の 去 15 調 整 14 理 9 鼦 査 び 濱 京 5 3 æ 衎 城 H が n 貉 15 は た 行 大 Ţ ٤ 赴 が T 邱 ਣੇ 我 + 次 た Ø Ιŧ 道 12 0) Ļ١ 臐 Ш で 月 τ 慶 内 ᅺ 下 15 州 1. H 旬 贋 關 寄 įΞ. 衞 か 7 野 T 4) 6

當

っ

て

貰

j.

Š

Ž

ĸ

i

以 ŀ. は 大 iE. ---年. 九 月 金 冠 壉 發 掘 Ø) 顚 末 1. 常 畤 45 於 H る 調 査 0) 槪 裝 で



Ξ

年 發 希 月 あ 固 慶 物 Ø 灵 の n 見 間 大 Щ 堂 1: 1. な 州 の 援 8 鳯 Š 風 Ø 學 調 τ 助 月 凰 大 邑 物 京 が 新 大 が 物 3 余 査 極 金 城 部 IE. 民 あ を 助 η, 臺 建 3 Ł 完 等 保 冠 得 手 6 + 築 Ø 15 F つ 分 併 b 了 τ 塚 六 は 存 島 物 热 τ 出 古 陳 は 놘 其 す ż 發 引 張 月 墳 慶 年 を 滅 i  $\mathbf{H}$ 列 感 見 ŗį 纉 ţ Ŀ 鹎 i 1: + 造 は ろ 懥 館 쌘 0 ż 彦 此 Ž 慶 Ø 理 τ 百 月 ŋ 4. 殘 中 15 仑 共 君 τ 遺 調 博 9 其 愽 Š 州 0) 深 骸 ķŢ. 送  $\bar{z}$ 該 K ž 梅 貴 1= 物 杏 物 3 1 燙 物 0 ₹ Ż 共 遺 置 15 館 原 色 建 重 ż, を 相 館 す 찬 1= 物 築 n 議 關 繼 は 6 分 ş Ø 對 燦 な 5 續 約 を 諸 京 が 質 i Ø 爛 0) 館 5 照 n 渊 慶 i 員 城 落 遺 ぁ 地 τ Ľ i to 今 0) 10 查 殊 州 は 簃 成 設 物 0) ケ T つ ø が 8 研 出 赴 月 た 瑗 15 £5 驚 出 朝 ď 滔 10 金 を 究 略 华 共 藏 返 が 境 土 小 ş 뮟 冠 鮮 re 來 移立 常 Ť 同 還 Щ 更 富 Ť ほ E 計 建 Ø) る 腰 委 己 其 1 年. 畫 共 敬 12 昳 樣 眼 佩 築 す す 占 喴 大 4. + C 此 ķto Ĺ る か 1= 其 0) S 쏂 月 此 5 せ 调 有 Ħ Ø 小 な 以 他 様 滵 5 慶 r 泉 年 芯 ≤ 希 式 査 的 0) τ Ø) 0 終 顯 州 研 望 新 ΞĹ H n之 遺 Ŀ の 1: Ŀ > た 究 寄 収 な 13 羅 뤋 了 夫 月 は 物 麥 を Ø す 0 梅 容 神 民 酌 附 T つ 0) の 眺 は は 示 t 週 て 完 3 金 考 安 n Ø 田 原 푬 Ĺ ø 懋 間 大 置 燃 义 古 執 ŧ. 7 10 5 新 τ は n約 正 た Ŋ. 40 E 藏 竹 京 羅 建 Ĺ j. \$2 ٨ 반 都 + 的 1: τ な つ  $\mathbf{f}_{\mathbf{i}}$ 5 τ 0) 2 Ø 1: Ť 方 遺 堅 遺 大 T 8 都 6 T 心 12

P4

から欣ぶ所てある又た金冠 て主ら小場恒吉君の設計に依つて其の改修建碑 塚 Ø) 遺跡 其者に 對しても、保 の日を見るこご亦た近 存 Ø 方法 確 <u>Ż</u>.

きにある。 Œ

(1)此の飲食店の特主に会致懲さ云ひ、心な朴文機に貧爽してぬ たのである。

(2)大正十年九月廿五日附三宅拠党の組告の、殆んど余文を最臨 に引用した。

(※)針杯氏は「魔州古墳骨鑵証事」と駆して、此の頭流の編集を続

らに之な省略に附てる。

(4)此の登見物を慶州に保存する邑民の希望と、之に関する有志 の運動の經過に載いては、頗る迂險曲折したものがわる。今ま欹 した印刷物を積布せられた。





### 第 節 遺 靭 出 土狀態ミ古墳構造の 概要

店 際 が 不 第 + の そ Ø の 粃 發 FI DG 僅 n 掘 便 家 Œ て 遺 人 金 構 態 簽 冠 造 # が 屋 掘 あ 物 ч 1: 配 k 見 を 塚 3 誻 15 ð あ 置 3 0 Ø Ø 我 \_ 見 M 狹 i K 少 所 麂 な 0 其 Ø 1: け 坪 苦 た 1: 於 見 君 Ł 狀 Ø R < 許 Ł 0) 0) H 熊 は な 白 τ n Ø Ž 濆 ば み て 12 以 鲊 精 O) Ş 1 ķ٠ 物 Ø ŀ١ な 處 な 裹 あ 始 遺 Ø 確 妉 下 0) 間 出 な 庭 ŧ 物 遺 覺 5 1 Ġ る は 1: 1 b 相 9 書 ず て が 出 狀 T 物 遺 往 る な 何 遺 あ 態 及 累 次 土 并 憾 觀 1ķ١ 17 察 分 論 朤 3 U. 事 な 物 0 Ø Į, 0 į, 記 情 9 其 τ て 粃 概 す す す 致 r A b 態 憶 要 豫 相 充 諸 Ł 12 b る る ť 期 鹿 は Ľ あ 接 Ø 分 混 積 記 所 な 發 ٤ な 雜 央 既 を、主 載 て す 數 9 ŀ٠ つ 雄 1= で た τ 滋 る Ø 奎 掘 あ 點 8 5 君 述 Ç, 15 仔 ځ 用 際 あ 簃 8 b 意 で 關 3 諸 が、こ ť 在 種 Ø ~: 3 あ つ は 監 た が、今 7: り、全 與 が i 類 ぁ 鹿 ፟ 樣 り、且 以 督 後 n i 出 墳 τ 3 君 4= 居 τ 中 亦 た 來 は の 其 ŧ < Ø) 大 非 發 下 邑 っ 1: 存 な 構 9 古 U 他 E 民 發 E 在 坂 造 た 常 掘 墳 棺 Ø 6. Ŧ. 見 が 粃 金 0 K  $\dot{\gamma}$ 實 槨 む ŧ 0) ٤ 费 偶 太 r 地 ٤ 態 共 篴 濆 0) 地 æ 0) i 窩 行 點 然 得 耶 15 短 關 構 物 9 'n Ţ τ 土 君 遺 榯 す は 分 あ 係 选 な 包 ť I, 飲 遺 共 物 Н る 者 Ľ 藏 6 ?

1:

出

他

な

中

n

Digitized by Google

ķ٠

文

部

0

識物出土以於

物

0

食

聞 1 ţ 0 τ 略 述 し、此 Ø 報 告 恋 ŧ 韹 む ٨ 0) 爲 1-豫 備 的 知 識 を 供 紿 Ĺ

ž

見

此 是 + の 尺 遺• Ø þ. 前 物•思 地 ĝμ 0) 面 出• ふ 道 t 點 域 を 路 ±.• 占 Ø 敷 Ø• 墳 屮 水 地• 撆 Ø 心 χ)÷ 域◆ 位 中 Č 6 Ł は 心 西 t は 方 略 T 東 六 槪 ぼ あ 括 ---西 道 3 K 的 約 路 'nζ に 侍 ŝ -|-面 六 天 は Č 尺 Š 正 同 敎 確 は 丽 官 7 旣 10 堂 北 遺 分 約 側 V. 7 萷 t 1-物 τ 節 尺 於 は 1) رة 之 1= Ø 述 E ò n ろ 方 古 側 j. ~ ち Ť: 形 墳 9 殘 朴 所 以 Ø 土 文 下 t 既 焕 あ 域 0) 深 て 東 Š 8 の あ 方 家 义 約 8 六 屋

i

τ

2

7:

3

言

は

n

5

は T 再 S, ೭ 尺 共 居 採 榔・に 掘 が 如 0 取 上 出 1: 近 2 た Ĺ 間 Ŀ T 來 の 7 15 得 部 Ġ 地 造\* b な 仐 域 15 Ø た Ø ያ の 積 C 15 1= 在 知 が つ ほ は tc 石 あ 見 あ 保 發 及 の が る る 洛 存 掘 居 U 諸 の せ 膇 ŀ Š Ø は 殘 際 典 b 存 大  $\mathcal{P}$ が 來 明 木 n 坂 木 ħ 等 材 \* i ч 材 か 爲 Ø ч 諸 B 3 0) 遺 10 八 ŧ, i 形 る 發 る 0) 0 狀 Ø) な 7 て 摵 但 H 3 調 基 當 る i 査 n か t: 3 時 此 が は 6 青 旣 4 ĝμ ę な 1-5 0) Ø) G 7 17 其 其 構 木 が 1£ な Ø 夥 Ø 造 造 湖 在 0) Ļ١ i 立: 部 查 構 O) 金尔 面音は < 造 棺 Ø 迅速 槨 其 形 木 際 の 材 Ø ţ, 仑 (J) 部 見 t 般 Ø) 形 成 部 腐 S 疹 分 すり 分 村 te 窺 ô

本

墳

0)

棺

槨

部

は

積

石

(J)

略

ぼ

基

底

Ш

15

i.

1:

Ġ

度

節 遺物出土狀態

ð

τ

棺

は

如

Ŀ.

Ø

梆

Ø

μ

牛

部

1:

置

か

n

た

Ġ

Ø

で

ĮĹ,

端

は

西

槲

査

は

の

つ

あ

3

錭

間 厚 Ċ, 丸 が の 隔 石 其 れ ð 積 == を が Ø s 石 略 有 寸 底 が Ø 該 Ĺ II. 部 Ø 石 其 石 内 木 塊 は 側 槨 約 の 並 ょ 間 U 0) 0 9 -に は 底 ス 面 は は 諸 板 奎 遙 底 麂 合 を 寸 z)· 許 敷 Æ せ 敷 41 Č 15 T, 小 黃 < 從 色 间 1: z Ċ 夘 本 便 Ø Ļ٠ 3 程 粘 1: に 徑 直 積 Ø i 土 Ŧī. 肝 小 b T 六 み 石 12 业 下 あ 寸 15 p. 木 人 0 Ø 1: 置 掘 部 6 石 火 9 塊 ø, 1 n は 7 45 込 n 'n 槨 接 h τ 厒 쭈 7 あ i つ Ø h 此 な 1: 깯 て つ 1: 周 處 4. 地 3 で S 1-は 固 老 0) 奎 大 は め 周 事 Ŧ 認 è Š な 圉 て Ø Ø)

が 小 は 製 西 *†*: 木 榔 盖 媏 な 不 石 槨 # 構• の 附 充 積 ほ 'n, Ø Ø 造• 長 此 24 分 5 Œ 平 側 T + ż 耳 沿 面 の 板 尺 は 壶 ぁ 部 ふ 形 は 正 分 迄 τ は の つ 本 12 1: 底 た 粉 細 は 來 爲 + 1 確 末 ģ 六 長 六 厚 B) 癪 實 狀 ζ 寸 七 全 ŧ 15 K τ 4. 角 尺 -: 體 内 τ 跡 な 稈 1-居 4 p 注 付 6) Ø 達 許 究 H 乍 は 0 木 す 10 の B 得 5 材 其 可 ť 木 難 1: な r Ø 見 材 間 ş か が IJ 橫 で 最 明 1: T が つ 積 た。 あ 瀎 附 初 4 於 1 3 但 ŋ 4 認 の 4= 4. i i τ が 發 Ĺ め 右 掘 六 無 τ 6 た 尺 居 部 Ø n 3 6. 六 樣 東 1: ô 分 の て 點 4 側 次 寸 3 覺 ð 船 ち 1 Ŀ カ・ 5 1. Ġ 東 其 示 存 Ĺ 半 ì. 推 Ø < τ す Ĺ 0) 長 1 τ Ę H 記 見 た 3 E

Digitized by Google

一人

壁 置 10 測 つ 定 t: 1 1. i 近 た 12 ぁ 文 が 接 此 構 依 ð 字 间 2 大 ٤ 板 造 氏 等 ŧ 左 τ 部 15 で か 確 は 右 造 從 が 艮 짺 8 蚴 2 遺 ^ 壁 Ġ 八 τ 冇. ば 4, 尺 Z n 姮 な あ E 三 15 の 媏 1: ď 0 棺 す 距 ご云 に to 6 輻 離 Ø Ľ ð, 原 Ξ. なな 九 は  $\mathbb{R}$ 肜 つ 尺 τ 各 陌 は を Ξ ŧ は 髣 Œ n 表 現 亦 寸 尺 側 髴 六 1: あ 襄 存 材 す 其 寸 共 2 ŏ Ø) を た あ Ø 遺 底 1. 板 形 4) 漤 材 Ċ 梆 ٤ Ŀ te か かい O Ιţ 兒 内 外 塗 6 出 發 中 側 3 來 0 推 掘 線 10 た す 1: 麗 ٣ Z の 痕 種 底 際 が (J) 'n. O k٠ 豁 īĒ. 蓋 # 明 τ 木 鹿 Ĺ 打 來 共 12 وزاد 氏 1: 付 ٧. な 認 Ø O) 位. 耳 け į٠, 漆 85

n だ で ŧ て 槨 1: な Ż て 楔 あ 鐵; 達 ほ 狀 te ъ 0) 是 片″ 棺 i 0) 詳 西 槨 端 鐵 0 1: 長 n 片 业 Ľ 1 Ť ø, が 列 共 تا-約 5 8 如 1-が 棺 八 + 何 を 記 箇 あ 得 尺 0) な す る 置 を Ø る な 是 'nζ 間 重 必 ٦Ď، V٠ à は 要 n 10 n 長 b τ 1: p. H ż (V) 部 h. 5 2 15 4. 九 分 T 來 Ė 寸 W 1= 兩 を 逃 幅 通 設 側 Ð Ø 厚 Ü 備 に 棺 て Œ τ Ġ 寸 15 内 O) 更 あ -) 兩 15 外 Ł t 15 外 1: 東 O) かい  $\succeq$ 漮 側 我 は b Ø 槨 方 衆 K Ø 4. 벋 鐵 は  $\Box$ がい 15 尺 6 板 不 Ø 成 14 Τi. R 幸 稍 寸 10 蚁 ፌ つ 7 τ す L Ø 置 逸 居 角 τ 3 未 形 處 1-か・ 1

棺

Ľ

Ġ

 $\bar{z}$ 

ند

1

÷

è

0)

て

ぁ

0

*t*:

t

3

が

分

か

Z

n

5

6

九

が E 冠 6 τ Ø) 下 間 8 (四) 0 を 足 つ ф 指 仓 12 頸 i 飾 が 覺 棺• 内 15 3 τ 狹 以 た。 央 鐶 製 飾 τ 發 内• 部 Ø È (2 處 見 Ŀ k٠ 此 Ľ 1. Ø 居 0 近 見 道• t て n 區 3 は 6 等 艮 共 中 0 物• 概 腰 < 叉 Ž せ 城 あ ば 吾 ヹ 1: た。冠 Ø 心 à 佩 i: **の・** 5 た 其 仑 つ 7/3 Þ 存 遺 其 状● ŕ 同 n 東 副 τ ځ Ð 6 Ø す Æ な 物 3 を Ü 附 態\* 鄰 が 事 累 西 數 知 = i 銙 Ĺ < の 近 兩 發 Ŧ. 垂 窗 ŋ Ø H 帶 分 相 棺 1: 仓 15 棺 部 原 n 掘 遺 ď K. 得 Ħ. H Á た 製 O 3 宜 内 10 猌 者 彻 Ŀ 1: 的 14 影 あ O 銙 珠 0) 分 æ τ 本 15 0 る は 踹 位. 間 察 奎 3 帯 耳 P あ 傳 打 棺 浵 古 0 置 止 立 p, か 飾 玻 τ ٤ 槨 墳 ---っ ち < 忐 11 5 派 5 揃 壤 τ 得 め が 出 3 重 0) Ø Ħſ 諸 Ġ て ţ は が あ は の 土 6 處 な 遺 頒 à 鹿 店 司 硬 品 切 橫 小 東 15 0 5 煀 つ 物 名 大 1: 子 Ù 玉 t つ  $\pm$ 端 大 τ 1= 數 の 包 3 义 Ŧ, 坂 製 7 棺 < ·25 12 狀 i ę 存 居 藏 Ø F 丸 其 釧 1: 丁 無 近 態 の 0) *†:* 在 副 つ 部 玉 誻 錔 字 緊 が 中 數 < 誤 垫 が た 摮 i の 氏 玉 帶 頭 小 げ 央 15 稍 晔 ぁ 9 特 事 tita tita 構  $\pm$ Ø 40 の 0 物 部 散 記 る。次 ħ 12 は 滥 が が E 勽 0) 耳 啉 は 15 在 北 -**š** 容 無  $\pm$ 見 Ø) خد 飾 側  $\pm$ 瀕 熟 は i 15 ろ 1= 類 易 佔 槪 V١ 所 Š 1: が -1-T ۲ 我 n 偏 1: Ť 要 15 Š 共 共 箶 は b ť 居 ٤ 3 す 見 ħ 於 想 で n 15 **£**. 15 ゃ 出 り、冠 媏 笛 τ ł., は n 像 ١, た あ 銀 發 遺 ð 黄 す -奎 か 便 す ば τ 3 Ø 致 見 存 Ø 西 Ġ 12 金 る 官. 其 然 の で る が 釧 北 せ 方 成 棺 垂 0 あ 此 O) 3

て 居 4 が な は 大 坂 T. 10 從 ^ (ď 棺 O) 嫍 方 中 程 12 金 銅 製 飾 厰 が ---對 あ つ to

ふ

 $(\mathbf{T}_{\mathbf{L}})$ 等 玉 四 南 が τ. 金 隅 樽• 云 約 副 Ø 耳 1 葬 内• 馬 銀 壺 置 尺 品 東• 具 金 鐎 部• 12 餇 과 か Ø を EFE 收 遺• 此 製 髙 犯 隴 物• 0) 坏 T 0 め 等 ŧ 1: 附 冠 đ) の・ 以 狀• 部 近 帶 0) 0 τ 態 た 分 銙 銅 か 鎧 器 而 Ľ 6 東 等 金 ٤ 北 覺 槨 南 i 側 銀 T か の 0 此 1= 裝 Ø 6 < 東 筝 42 西 出 亘 身 容 3 朞 2 Ø 南 t 部 Œ. が 漆 釜 の の は 線 遺 最 域 相 쨞 0 上 物 11 累 玻 Ŀ 初 璃 下 1-が 15 あ な 採 器 及 相 最 9 2 略 並 て び 集 を b 11 は Ħ U 乽 t ぼ 别 6 形 在 ť V١ 地 K 即 1: i 죡 の n め 馬 1= た 遺 3 ち =處 簡 存 鞍 數 各 杏 種 Ø 個 で 0) 葉生 1 釜 1: 勾 0) 0 瑕 玉 1. が 鐵 ځ 釜 頭 珠 器 東 小

す 榔• 刀 b 太 1: 内• Ø ~: 棺 7] 西● à 部• は 事 Ø Ø て 潰• 柄 羝 實 . : 隅 物●頭 を て 橫 15 あ を Ø• 丽 1: 3 狀● 東 氼 種 態" 12 i ^ 玉 15 0) 細 此 独 棺 西 側 長 南 內 が þ 壁 之 4 Ø ų · か 12 央 中 異 5 央 形 12 近 見 添 H: ひ i 1 Ø 1: 陶 鐵 埋 ż 西 槨 北 質 器 れ 1: 隅 'n. Ø Ø iπ 太 虚 九 か・ 半 Л ø, Ġ 12 箇 1 槍 n 兢 身 於 Ŋ. τ 筝 あ あ 6. ŀ١ T τ が ŋ つ は 發 は 柏 た 岩 兒 74 倗 見 15 2 北 也 隅 Æ Ġ は は 孰 注 は を n

(六) 太

٤

T

15

<

ð)

G

n

τ

あ

2

棺

O)

南

側

an.

**±**.

0)

b

0)

は

刀

7.

Ø)

添

0

1:

仓

鋼

造

0)

瑕

頭

太

刀

で

ð)

っ

τ

柄

蝜

疹

た

Č

3

あ

么

τ

目

Digitized by Google



- (1)-(4) from kettles
- (2) Iron kettle No.4
- (5) Brunze for with four cars & ower
- (6) Franze cooking-vessel, char for
- (7) Ring-pommeted sword
- (8) Gold crown
- (9) Gold ear-pendants
- (10) Girdle with gold ornanems
- (11) Gold waist-pendants
- (12) Gold & silver bracelets.
- (13) Pottery jar
- (14) Gover shaped from in plements
- (15) from pigs
- (16) Wooden walls of the outer coffin.
- (17) Horse subtle with open work ornaments, silver girlle ornaments before bells at grand of horse trapping, with ornamets, unistipme aits, atomos, ornam, &c.
- [18]. Horse trappings.
- (19) From organisms of cores.
- (20) Pottery.
- (21) Fragments of Liques d wood vessels
- (22) Magazinia and glass books
- (20) Davis
- (64) Metal vessels
- (26) Pott. rv.
- (27) Fing cents of laqueted word vessels.
- (28) I'd a continents in glass
- (28) Glass vises
- (30 Vesses made of shell
- (31) Gilt brouse b w s
- (32) Gift becase tassa.
- (20) Bublis
- OH Kirks & Anheron bears
- (35) Gilt bronze sh es ui h open work.

  An ione
- (90) Cal: broke shors with freed ornanents
- (37) Sweeds
- (38) Spear-heads
- (24) Süver waist perdants.
- After Small Breaks

Original from

- UNIVERSITY OF CALIFORNIA

阳 τ 居 つ 1: ご ぶ O. 叉 た 西 側 赞 見 0 Ġ の は 銀 拵 ^ て あ 3 3 云 ふ

遺 τ τ i 12 i 分 46 如 あ 金 τ 明 物 右 8 何 冠 ٤ 居 す 15 は な 次 就 主 腰 3 か っ 5 Ø τ Š 3 珮 限 說 等 平 4 下 9 て 明 遺 册 沭 Ø 面 面 τ 諸 を 物 1 は  $\sim$ 要 於 類 A. 鉞 解 た 脽 す は 釜 氏 ŀ٠ T 說 Ø 同 Ø t 可 最 が の で 腀 ਵੈ 下 あ 條 あ 覺 诚 て 方 で 1: 書 4) な あ 1. は 記 す 土 が ķ, 器 載 在 無 基 ò す 金 ή, Ś ð, つ 々 1: 劚 棺 3 大 0) ٤ 10 器 闪 瀢 坂 れ a 2 品 氏 は 12 す は 棺 等 是 於 に 3 は 10 槨 ì 就 O) nď ŀ١ 15 [ii] て 所 Ø τ な 構 居 は 見 て 造 3 若 Ųζ ほ は ď 此 ٤ Č 此 其 耳 --机 < 銅 等 致 0 0) 關 事 壺 遺 は ٤ 毅 最 す TT 下 見 t 物 方 は b 位 る Ø 秉 問 果 上 置 要 15 1-Ú. ٤ 方 な 題 在 0

等 棺 で 事 遺 人 側 奎 今 以 物 1= ŧ 2 推 Ŀ 1: 此 は 察 0 粃 主 ٣ 等 ų. 'n, 將 態 ٤ す 副 5 i 12 葬 Ť: D> n 梆 IX. 6 멺 τ 少 我 Л Ø ٨ Ø 以 劍 東 < 配 ħ 上 等 半 15 ť 列 τ 起 ě Ġ に の あ ż 收 其 狀 は i O 各 態 0 め 1: 種 1: re ð 狀 ٨ る 0) 通 か・ 最 態 容 は Ľ 觀 Z, 盛 器 ٤ ģ 垫 裝 Ţ ٤, 窺 重 装 我 大 飾 Ø) ひ 밂 3 15 儘 k 畑 る 馬 東 は る 叉 疑 Z 枕 椰 具 間 等 Ť: ٤ 内 Ø 共 位 か は Ø 奎 被 出 置 置 被 の 葬 男 來 葬 C 6, 女 者 1: 置 者 る 併 が 1= Ø) が か 件 對 n 若 Ĺ 別 ٨ 此 i 1:

ô

۲

3

箱

等の 問題である。此等は 各遺物を叙説する際にも接觸も更に最後に改 ø

# て論 考しようご思ふ。

(1)主として依據する最の諸庭氏の覺書は、大庄十年十月廿日の (2)氏の一部分の再振調査は、十月廿日午前に人夫二人を以て行 ひ梅原虫さして硼釜に常り、大坂氏に主音を求めて兵の云ふ鳥 其の後属氏から建督所へ提出の程音書でである。 午後貫地に於いて晋々に示され、且つ解説を加へられたもの、 と實際との合致如何を喰した。 また大坂氏の分は之に先立ち、同日の午前に氏から願いた話さ

> (4)諸鳳氏の覺響に依ると、念紅の上邊に別に飾牋一動が存在し て居つたことが見ゆる。

(4)天坂氏に此の棺の繭御出土の者が、木心の金綱立環頭太刀数 目であったる云ばれる。

(5)此の推定し得た副邪品の存在狀態は、凸字や柴山の古城に於 ける知見る酷似した尴尬あり、株に大正九年十一月最短週末の、 栗山北岸湖の古墳の石室内に於ける耿鵬と、合致する違が多く 頗る興味を据く。なはこの事は後に近く贖りである。

Ξ

# 第四 節 發見遺物の種類と其の數量

前 あ Ø 物 て 0) 5 節 金 あ 遺 冠 種 が 푭 3 類 物 塚 發 3 出 か k を 數 兒 は 土 朔 量 次 Ø) Ø) 章 3 狀 p) a 遺 E ş 以 態 物 i 列 下 r が 儬 τ 舉 頗 \_ 置 i 說 k 3 τ ŧ 0) Ĺ 뿧 更 遺 1: 1: 當 4= 物 處 で Ų, Š 此 1 1. あ 思 0) 翼 ţ つ 4 て、且 考 す つ て、容 古 b 學 記 つ 的 貴 述 易 發 ŧ 15 重 品 見 試 Ż ø, 3 を Ø) 想 如 ð 多 侧 (: 察 ι. į: 先 ì 空 Ľ 得 2 前 t は、己 る 1 0 0) b 遺 で

葉、鐸、 玉 n 鮻 裝 可 'n 容 Ŧī. 釜 身 Ė Ø ť 發 器 + 끖 鈴 玻 全 其 見 程 Æ 等が τ 以 墹 B 12 < Ø 器 上 器 あ è 屬 裝 遺 馬 木 を 主 る 少 す 身 物 數 漆 具 の 뽓 ŧ < 具 õ 等 器 は な 3 15 其 b 玻 ... 金 E 雒 b 5 限 0 Ø 周 分 來 璃 數 剾 存 Ż. 6 容器 未 小 倜 葬 鮮 在 n T 玉 だ 싦 3 τ Ø < 共 **等** 其 12 場 à を な ۵ Ť 0) 形 は Ø 嬔 bo る 武器旗 併 種 \* 成 數 2 が ş), 頮 例 て 百 i ٤ 棉 5 7 밂 仑 は ŧ 此 內 區 鑀 Ħ 圍 其 超 居 處 别 東 か 數 2 0 頭 す (2 15 华 特 俷 τ 太 無 な 部 3 は 數 慮 其 刀 蟀 ご、棺 Ļ١ 10 15 Ť 處 玉 签 Ø 3 副 萬 左 で 種 葬 類 各 内 馬 1: あ Œ. 類 種 0) i か 具 表 る。今 頗 飮 1: 如 t 6 類 示 升 3 食 Š Ġ 出 3 轡 す ŧ は 0) を 0 7: 便 雲 3 以 硬 < 靐 1: ક 宜 其 τ 玉 珠 仕 b Ø 装  $\widehat{\pm}$ 量 製 鞍 0) 同 は 身 勾 杏 器 樣 3 何 殆

Щ

競見遺物の種類で其骸減

# 身具其他裝 飾 具

- (1)玉 頺
- \* \*(1) 勾
- 9 玉 (瑪瑙等) 玉 (柳末等)
- 3 切子玉 (馬塔里)
- $\Xi$ 玉(琥珀酸)
- (\*) 九 玉 (金綱、玻璃製其他)

Ħ

玉 (鸡磺基)

- ÷ 3 ተ 王 (叛奪權)
- £ Ŷ 莫珠小玉
- 玻璃句玉(紅夢作品/游離セルモノ)

: (E)

(金製、業製)

(3)

(銀(金製、銀製)

飾(金幣)

玉飾聯結長方形金具 (金銀製及金鍋製)

萬二千節

四百五十 萬八千

約七十五 約五十篇(四金製品十二)

二十九 筒(内食調中:、銀鋼中七) 十 六 箇(内を築十三、米寮三)

五種 (四對及一獎)

約三億分 ĮĮ.

दं

金 製 冠(硬玉勾玉六十七颗付)

同

短帕殘缺及附屬其

Ŧī. + 九 顆

五筒

韶

<u>=</u>

(1)± 器

類

風風形飾具

二、容器 (13) (12) (11) (10)

十字形飾金具(金製銀製) 市女笠形金具(金銅製) 透彫 垂下 金具(金銅製魚形等)

<u>\*</u> Ē 金製業 銀製緊環境於

腰侧金具

銀製其他心葉形跨板等項紙

金製其他垂下飾(構造冠附屬等)

二足

(8)

**筠帶金具** 

\* (1)

金製錢板等

Ē

鐵製方形銹板等吸鉄

(7)

殿(金麗製)

(6)

3

金铜製冠立幕殘缺

3

聚製 冠帽飾

3

木皮製冠帽殘缺

五對及一隻 岩干

約八貝分 約四县分 一具(四十二個)

二具以上 五對 四倍 一具(十七層)

簡分

77. 74.

Digitized by Google

£ 木漆器 戏歌 金屬製容器 玻璃器吸收 鐵 釜 (陶器重素) 級製飯 素烧蓋附椀 同 司 同 同 金銅製金 器蓋 俊 形 塗 高坏 養付小 꺏 鋴 形品 戕 強缺

十 六 一 五 五 簡 五 六 簡 分 分 旁 簡

村 工 村 十 村 十 村 二 二 十 七 三 五 九 三 四 笛 音 笛 笛 一 笛 舌 笛 舒 分 分 分 分 分

三、武器類

Ξ 震頭 太刀 喪失共

太 刀 短款 **圭卿太刀柄頭** 撒刀柄頭及金具 子残飲

具 表 器 (金銅製製物) 角形

約三箇分 + 者 一 干 括 口分 口分 額分(約三十個)

金銅製大錠

金具札

微地全角聚蝣小札

共 他

ī

胙

紋

馬 具 類

(3) (2) (1) (青編型) (神楽泉)

F 金銅製透彫

 $\pm$ 

鬼

羽 M 昂

**掩缺共** 

製

 $_{\hat{\mu}\hat{\mu}}^{i}$ 

品 残缺

金 具(金銅製玉虫物付品其他)

3 €

透彫板張品 (光明羽飾付7名人)金銅張鋒形品

約 ·ŀ

四九箇箇

3

現映(銀建金銅嵌等)

华 製

球 花

形 形

座 14

뮒

66

Þ

心薬形品

約五 籣 핡 四箇 對分

十七節 (四種) 二十箇 (三種)

五者

約三百五十箇(三種)

Ä 窗

芥干

簡

打

Digitized by Google

以上は

金冠

塚發見

遺品ごして吾々が

慶

州に於て京

城の總

督 府 博 物 館 金製

獲輪

(12) (11) (10)

物

爪

(9)

異

形

頭附級器

矮缺

長

方形及楔形

(8)

ĬĬ.

(6)

有孔石鍾

中空球形全具

(金編製)

**非石樣扁平小石** 

(4)

針形品 (金編製)

五、雑類

(2)(1)火箸樣食具暖 金 金属 匙(金鬃、金绢製) (9)草紐 金貝 暖状

**绞具類(金銅製等)** 

約三十箇

數百 (1角)

(8)

3

玻璃製

品

¥4

九

齒

貝製実珠形

**¥**) 二箇 簡

八十篇(黑白三種) γų 惭 的

敷條

二箇

約數十箇(三無)

二九

1

體 副 馧 了 頗 等 思 垂 ₹ τ 此 Ť 彩 筝 E は 全 に 葬 1: 推 下 5 ş 品 部 Š 쁐 於 1: 飾 τ 用 4 測 を n等 富 を 此 0 63 製 計 5 各 ŀ١ せ ゎ 占 で 全 實 τ Ø 15 の b 量 種 6 綾 符 あ 數 b 쫎 す 布 Ø Н は ďδ n n 之 銖 は 覆 ろ 1: 15 ろ 15 な δ る j, ٤ 固 輪 Ž 更 玉 Ø  $\dot{\gamma}_{0}$ 2 機 黃 金 谷谷 뙴 华 4 金 通 大 15 類 金 1= 會 £ 8 製 觀 差 等 K. な 比 b 15 ž 0 器 置 Ż 5 딦 な हे K ٤ ٤ 之 接 總 包 ず 於 t は 類 T を L 最 à ų. 'n 認 は、 榔 棺 加 6. 錒 1 誰 ŧ な は か て)は à. 内 於 ٨ वि 器 Ø 0) Ø Ų, め 12 E 籌 1: 東 Ļ, る 虓 8 か シ が Č 牛 Ġ, τ b (ii Þ 此 或 大 鍍 ŧ 2 £ Ċ O) Ø 直 螒 ₹ 部 出 は ž 金 ij 器 = to 12 τ が 表 す 1 z Ď٤ の な 感 ф K 差 b 施 H 副 赟 貫 b る 7 Ü 支 2 1: 冠 比 T Ħ i 来 葬 ン Ø 1: i 含 る。此 耳 6 **ታ**፡ 믦 で あ Fe た が 1: 4 飾 τ な b 4: n 出 あ ろ 希 金 鍘 相 n 於 δ か ò 臘 入 0 0 つ 屬 帶 ろ 蓮 τ が、<sub>選</sub>中 外 す to な į b 製 Č な 居 ケ 1: ₹ 被 τ 銙 ô は、黄 品 葬 ę 腰 な b 遳 亞 I Þ か 厞 珮 者 Ø 4. 加 他 b 木 O オ 蓍 i 筝 金 の Ø O 2 か 知 な h 其 て 冠 i 製 衣 Ø 5 n ソ n ķ١ 實 佚 服 帽 殆 品 0) ば 發 な 未 ス 大 際 15 1 ŀ١ だ 此 鋺 h 쌼 見 O) ž

未

養見遺物の種類と可数式

-1

見 Ċ 墳 τ 云 ず の の ځ. 發 あ 遺 t 初 Ð 蕌 迄 籫 見 あ ŋ め 被 は 品 b 器 ð, τ 技 慶 葬 見 な 術 な Ø 州 ど 者 0 ð 6. Ø 群 處 Ø) が 精 豪 資 兎 E 較 妙 ば 器  $\vec{\mathcal{L}}$ 40 富 p, Ŀ へ ふ 角 9 示 τ Ø (Treasures 本 t す は 如 Ľ 之 占 な b 何 墳 を 15 が < の g, 出 凌 大 0 で 東  $\mathbf{K}$ eish(t)來 發 な 亞 無 駕 蚁 見 < す 5 ð 뷺 る 3 學 ò は E 思 b 全 の 術 0) i か は 世 如 上 Ø 7 界 が n ş あ 0) 長 は ð В 10 價 2 此 獨 る光 於 値 1: < 111 ŋ か・ 0) ŀ٠ Ť 本 並 b į. 點 τ 垫 黃 邦 雄 傅 1i b か・ 最 領 金 辯 稱 6 Ł 土 O 1. ز ħ 찬 な И Ġ, t 蓍 物 釤 雅 に 掃 金 i る 冠 於 は ő 可 4. 3 占 は 必 塚 à ŧ Ļ١

品 品 缺 쏙 14 τ T 次 K Ľ 4. 點 È 居 Ø 戜 之 て 推 數 る 種 O あ 1 想 腰 外 は 類 僅 2 15 15 聯 の 4 ð 鰗 1 上 尙 T 딦 i K. ほ ð Ħ ٤ Ġ 3 ø 具 せ 銀 3 r τ る が 遺 K 製 例 通 ょ 如 Ġ な 物 ŧ 品 i Ü Ø) τ ば τ K ъ. Œ は 金 就 其 其 銅 止 最 同 あ 富 3 製 £ 種 の b Ļ٠ 而 貴 벎 τ 例 5 Ø の 殆 で 仑 0 重 P 注 か・ 意 è 3 あ 併 が 12 の 曹 E 如 全 5 せ が せ 是 通 Ŀ 部 出 τ 耴 5 零 各 垫 は Ł て n 學 種 勿 銬 あ < 1 3 げ 帶 綸 B 0 15 遺 聻 古 Z 物 全 被 b ŧ は 冠 墳 Ġ 金 所 茒 の 린 ず 非 者 製 15 有 が 常 常 ᇤ 딞 本 於 12 Ø 墳 述 15 15 を 敷 の 60 豐 外 1 ~ 副 2 T 7 溢 葬 15 は 或 數 1: 糊 な Ĺ 係 銀 金 は ħ 如 之 存 製 製 1: ぁ < ろ

凡

i

を

叉 に みならず 彼 や、日本 止此 *†*: 係らず、塗 此 ¥ 支 古 内 は 墳 那 最 地 Ø 陵 内 K 地 後 特 墓 の 古墳 鑑 古 ŧ= 質 1-鏡 普 墳 論 を に比 類 考察し又た營造年代 通 Ē 述するこごゝし以 Ø で 屢 ~ あ --k τ 面 る 兒 頗 明 5 も存しな 器 3 所 特 土俑 0) 異 石 Ø Þ, 下先 なご 製 Ø) 模 現象と言は つたここは、之を北 攻究 ŧ 造 づ 遺 包 品 藏し 物 1: 和 b 全 Ø Ť て居 な < 各 • 缺 類 け n ( 8 14 如 鮮 ٤ ば 就 所 いこごなごも 7 漢式 な が . τ 居 5 あ Ø おこさ、 な 順 ð 墳 次 ٤ 思 墓 記 O

載を試

みるこさにする。

(2)吾々は本古墳出土のものこ何で可き現由のある勾玉十數論の (1) 本報告書脱稿の日迄に云器短、馬具額 **整理を完了しないものが若干燥つて展る。大正十二年十月迄に** (\* )を附して置いた。(\* 印二カるものに一部分意附) 小王の狐に至つては、其の散佚したここの多いのは聞より想探 個人の所有に購したものしわることを知つてゐる。真他玻璃製 慶州保存會の陳列家に途附せられたものは領資目録の品目上に 難類等に於いて朱だ

(3)全ま雅典國立博物館に減するシュリーマンの希臘:ケーネ古

PP. 153-291 日其教見を國王に散戦した一節に"Jul treave dans on Sipulers モ Stroper', さわる曲は成る程度まで此の養見品にも覚る qui, pendant des siècles à conir, attirers en Grèce des milliun grand norsée, pri sem le plus merveilleux du monde et eres des trèsers innueures qui sufficent à en a seule à remplie 之に此で可くもないが、シュウーマンが一八七四年十一月廿八 墳景見の黄金製品は糸の價値十萬フラン以上に建するこ式ふ。 (Diett, Exercion archéologique en Gebes.

# 章 各 種 容 器

# 第 第 節 土 器 瀕

最 た 明 水 積 品 が t b 容 4 類 金 瞭 此 は た 石 ٨ 槨 普 器 冠 な 面 12 が Ħ 金 Ø) 0 通 塚 若 ± 别 Ø Ø 少 倒 3 仑 屬 ò 東 器 to な 頺 は ٤ Ø 壞 绝 遺 Ø な 华 內 ζ 頺 を 物 iň 3 1: 動 焋 n Ļ, 士: 叙 部 部 庛 依 i 飾 Ø は 樣 は る 靐 述 大 JĮ. 1: が p. 品 に 2 た ..... 其 類 す 5 於 倜 爲 容 類 Ø 感 T 坂 發 て 5 0) 兩 以 Ø 碳 靐 15 Ų, ぜ ø 1= 見 大 あ 當 並 劚 氏 下 τ 陱 碎 5 後 部 る。こ 方 놘 壶 + 其 せ 1-Ø n 初 5 逃 分 る じ っ 他 深 1: 土 玉 が 5 棺 τ 頺 位 Ø を n n 器 人 Ø n 第 占 は t 等 E  $\pm$ V. 第 外 た 類 は 總 遺 於 西 \_ Ġ 45 前 め 無 が の 1. 物 乃 端 數 章 於 告 る 琿 餘 V١ の 揧 至 人 Ø ۲· τ ð ŋ 0) Ġ が Ø) V 銄 第 中 ⟨` ó ·I· 終 る O 毝 顧 τ な 製 Щ 央 餘 μſ to 處 特 は み 40 b か 容 15 前 點 ż 各 E 說 て 5 Ø 次 2 種 豊 器 鐵 存 苔 b ø 第 あ た ķ١ n 漆 釜 在 で 0 Ø ä t: つ で 0 な つ 質 で. T 器 ٤ あ τ は な 如 Ø あ ďγ 占 料 7 陶 發 邊 5 < な ŧ 3 つ 見 居 墳 を 3 質 見 1: D) 办: Ø) 本 遺 以 2 兄. 部 5 2 Č 其 から 現 > 1: 物 素 7 共 略 E 位. 存 墳 0 ぁ 作 燒 ٣ M Æ Ø 破 發 Ø) Ø Ø.

其

Ø

P

除

-8-

副

葬

此

等

最

Ġ

出

1

煫

内

見

Ø

片

įρ

٤

τ

≤

0

6

te

高 精 對 的 坏 查 蓋 败 Ø 环。臺 結 量 果 0) 必 附 逡 盌 1 Ĺ B 共 如 他 Ŀ 少 < 各 0) 試 な 種 如 4 < Ø b 4 器 5 17.5 < 形 Ø を の 倜 峢 あ 數 b 1 す の 存 Ľ Ö Ŀ 在 知 を S, 3 確 が 出 ţ٦, め 及 中 來 Œ 3, h て 艮 夺 は 頸 ŧ 土 坩 左 꿃 横 10 瓮 の 絕 坩 11

奎

£

(1)鼠 3 の (2)仑 他  $\bar{\mathbf{p}}$ 0) な خر 定 装 分 が 長• 器 色 横• 5 £ Ø 出 箇 頸• 1: 突• 者 形 飾 器 奎 め 俗 ---來 坩• 體 烺 iii iiii 得 보 ď τ て 0) 筒 (周級第八名第) ٤ 5 な は 15 あ は あ 壺 な ŀ١ 圌 近 Ц τ 表 ٤ 歪 Ġ 2 ŀ١ ъ 壶 Ű 示 記 面 く τ 亦 み が  $\Box$ = 頸 1: Č Ĺ 述 内 滑 緣 Ŀ た ŧ 0) L 之 寸口 船 た 窗 凙 地 側 較 y. O 九徑 燒 Z τ è あ て を 10 で の Ð 分丘 は 12 太 る 略 有 O) あ 突 强 ģ は 普 は 何 方 は 帶 i 3 俗 15 V٠ 6. 形 蓋 蚘 れ 通 頸 15 間 器 0 相 肩 Ł 受 ş 中 度 部 0) 俵 で 似 の Š 破 者 最 頸 0) 1: 1. け 附 15 眉 形 桦 T け b Ø 稍 は 壶 部 湉 火 ٠. 完 i あ 設 其 Ò ż Č 全 ٤ は ĸ 形 τ  $\vec{z}$ 低 で 6 備 12 少 9 0) 'n, T 側 15 D が C 13 Ĺ V١ あ Ø Ġ 燒 兄 面 近 8 亿 吹 鮮 波 ŋ 0) < == 特 H à 5 12 が 譜 長 p: ķ٠ 紋 復 箇 方 刷 Щ 12 È は τ ζ. 九 簡 破 장 柏 は ろ 原 其 毛 釉 į, 片 士 堅 が 條 て 縧 違 Ħ が ż τ あ) A. 190 < 0) 紋 0 Ø) Ø (chang-kun) 摡 12 渍 突 そ六簡 點 ъ 如 æ 内 d) 帶 高 肜 手 相 置 で 6 Ì 灰 應 1: Ŀ ŧ đ) n は 9 分 殆 ず 繞 尺 知 7 3 3 i 稍 3 义 τ 8 6 ъ h È あ 3 Ħ 1: 靑 盖 寸 餘 大 ž S 奎



長九寸二分 十二分 か 器 典 ŧ 破 有 來 九 附 に 發 Ø) 有 形 片 i 15 ď る 箇 ن 依 見 ^ るも 分 を す が 器 即 *†*: が i の つ 此 具. 8 體 あ 大 な n ち 間 τ 1: 0) (1 3 其 器 b ď 長 體 其 破 1-꽒 環 0) 뀪 手 П Ø) 觼 0) 0 片 筒のものた、四箇のもの三である全骸中貫の鼓飾の明なのは、突起 0) 狀 Ţ 部 各 Й 13 形 0) 數 ħ, 0 厎 纽 坏 15 12 屬 頮 考 3 は を ф は ŧ 狀 遺 12 す 中 ٤ 少 凡 推 約 H 有 鈕 留 坏 b ŧ < τ 察 O) = ¢ す 樣 を i た 好 長 差 ŧ i 簡 Ĺ 有 τ 例 3 漟 通 得 Ø 口 ķ١ 分 τ 内 す 簡 居 τ 緣 Ü が Ġ ð は 稍 被 τ 3 單 あ 訍 2 0) 程 짫 昌 0 12 内 た。(機能) 次 せ な 相 0 鈎 3 め 度 形 亦 不 被 蓋 盖 て。 狀 比 b に の 安 せ **東長一尺後** 突 致 0 が 較 半 n 止 た 定 備 大 あ Ø 起 的 Ł £ è 奎 (J) る 蓋 11 凡 Ø 0 敓 τ 3 復 O) 傾 P が 器 T そ 装 底 < ð 横 原 5 闹 此 骳 ... Ø 部 飾 Ò 長 Ĺ ψ 3 が == Ø 1: が 類 0 7 が 得 は ķ,  $\exists$ 直 あ あ 橫 3 H 訚 其 固 74 栫 る 5 8 瓮 見 形 < 往 形 形 0) 0 が 1 1 Ł 類 1例 上 12 Ġ 12 65 體 他 絀 (開版業) 伴 近 T 出 部 近 分 部 Ø の は 叉 出 安 < 飾 3 K Ŧ. b つ Ŀ  $\Box$ た i 飾 定 2 鈎 14 0 至 部 部 Ġ 同 τ 鈎 際 14 Ľ O) 箇 の 0 10 Ø 楪 尮 ゐ Ξ 其 筲 0 躓 遺 ď が τ Ö, 簢 ž Ø 佢 0 出 は 片 Ġ Ø ħ

器類

篡

節

#:

劣

τ

居

る

īm

٤

τ

此

4

は

Jt:

Ø

製

作

10

懽

艫

が

使

用

ť

6

れ

7:

Š

te

明

示

Ĺ

Ø

陶

質

to

有

٤

τ

Ò

3

が

Ż

を

他

Ø

陷

質

器

に

比

へ;

τ

は

堅

3

15

於

V.

τ

蓍

i

<

以

Ŀ

Ø

橫

会

は

熟

\$2

Ġ

砂

利

奎

多

<

含

ん

tť

粗

鬆

な

土

質

で

造

G

れ

薄

靑

鼠

色

三六六

面

白

事

實

て

あ

3

(A)

(3)形 た 囬 Т. (網版第八十)次 Ġ ŧ ŀ١ が **圳•** 1: 6 1= な 寸 の Ж Ø 孔 τ Ξ b 曲 腹 來 Ø) 最 (画版第八、第) Ξ て は 線 ģ 分 Ø 5 あ であ 整 就 に(豆)は あ 底 は あ を 仑 2 早. 5 穿 0 τ 中 8 1: 柏 完 ż し、之 t つて つて 此 近 外 完 义 椯 形 2 好 < 0 0) 12 品 を 此 腹 *t*: あ は 式 ŧ 74 な 存 15 で 方 前 0) 0) 器 5 開 0 是 屬 す 橫 0 à 膨 定 中 簡 者 b ŀ. は Ĺ 5 張 Ø み J 央 4 0) 0 꿦 髙 大 b 部 9 # 最 奎 9 b Ti. Ø) 部 5 ð 有 は Ġ 0 は か b 寸 九 大 15 < 髙 胴 Ļ, i Ġ 宯 简 短 屑 發 部 < (t 紐 形 Д 數 例 な 緤 Ŀ 頸 部 ٤ は 見 寸 Ŀ 11 を 褟 通 破 ۲. Ŀ か 前 九 占 膨 數 せ 直 片 6 Ĺ 附 者 色 分 ^ i, れ ď) 其 腹 六 全 後 頸 4= O) τ i 1: n 簡 꺎 太 吹 壺 其 似 數 部 0 1: 1 拙 分 仑 完 < を 緑 記 # τ は ø 徑 ٤ 稍 全 i ٤ 懸 12 す 人 b Ø) 釉 τ τ 吊 接 が ే 7 な 九 Ħ る 底 あ 濶 ż 争 i 個 小 が あ 闽 現 15 T 5 稍 蓋 4 僴 3 to l. つ 至 其. 四 < 頸 は 13 τ 數 İ₹ Ŀ j A. 部 ٤ 方 3 歪 髙 め 伴  $\wedge$ τ 47 ŧ 5(イ)は 7) 11 ķ= み Ħ. ろ つ で る 敓 は 接 設 小 to 7 τ olla E.A. 3 示 高 續 け ż 居 Z 41

Ł に i 其 Ø 至 τ Ø **ब** ゐ 7 ىك 器 τ る 腹 î 3 は تك に 頸 が 以 部 あ は Ŀ. 或 3 は は 此 は 非 皆 常 阗 Ø な 類 形 12 頸 ф 短 0) 部 ę 完 < が 好 22 0) 岩 () () 15 肩 Ŧ è Ď. 3 Ø 6 Ø 或 長 は 直 圖 ŧ は 12 底 を 汞  $\mathbf{I}$ 15 縧 有 の 近 す 0 < Ó 简 開 器 0 急 Ĉ 1τ 40 あ 縮 達 đ) 0 約 ٤ τ な T 琪 *p*; ٤ \* る 0 τ ŏ 8 ది 10 但 2 類

は

Ш

形

0

閧

杰

が

作

つ

τ

居

0

7:

繳 装  $\sim$ の る は 飾 के 꽒 必 Ġ の 此 蓋 で 篦 等 ٤ な 0 あ B は Č f ķ١ の b 凡 が る ۸, \_ 壶 ιħĵ 5 樣 相 0) ŧ 類 i 察 t Ξ 42 T は T す あ 儰 ば は 通 此 Z L つ を な Ü τ<u>.</u> 等 さ矢 τ 數 T 4. 居 0 が 激 ^ 天 張 蓋 兄 t: 8 T. 叉 壶 水 體 9 は Ø 特 た 作 膨 何 鐵 0 此 10 色 まし 底 n 法 22 壺 た で b 墾 を 早. 示 方 盖 3 b 直 前 垫 Ľ 切 徑 ٤ i Ĺ Ξ 記 Ŀ 0 た 形 寸 橫 ķΞ 7 τ Ł O) ٤ 釴 製 作 の 歪 T. 作 0 3 ٤ h K 銀 口 뱐 た 分 1: 部 高 作 5 樣 池 b 1-K 出 檪 12 Ø 1: 寸 i 内 見 b Ø) 被 毦 未 12 た 滑 少 せ 肜 3 滿 田 澤 < 10 品 併 Ø 6. te な i 3 ٤ Ш 有 何 ŀ١ Ŋ. 1: す 周 筡 形 す

捉 444 は 手 狹 附• 0) ŧ /[**••** 用 盌• 9 (DID) 第一一 牸 仑 殊 な Ł Ø 6 **第** な 緣 簡 部 る 垄 脚 を 船 有 は Ŧī. 1: i 簡 小 な 破 Ø ŀ١ 駹 p; đ) 透 器 る 奎 腹 Ø) 穿 み Ø 7 0 1: ħ あ 1. Ġ S 耿 通 0 15 高 で 友 環 四 定 狀 す 輕 Tī. の 快 耳 分 0 Ę 許 觀 附 

部

i

郭

育

**d**:

17

W

(4)

Š

0)

あ

る

3

勿

論

T

あ

Ó,

薄 à ャ で 手 與 あ て  $\wedge$ ろ ð) τ う。 な S 居 益 3  $\delta_{,\overline{2}}$ i ほ 表 前 此 面 類 記 E O) 壸 は  $\mathbf{T}$ 1. 中 母 卧 Ø ţ 奎 簡 堂 嗱 布 Š 9 τ 洪 Ē, 燒 1-T 陶 焼 Ļ٠ た 質 à 6 0) 銀 £ 泥 器 色 V١ Ġ ф Ø) 精 光 の ᇤ 澤 は 他 を の 現 0) 浙 は ٤ 밂 稱 Ĺ (1 す 作 μſ は ŧ

₹

認

め

6

犯

透 籬 (5)T 寸 に 土 を は あ 孔 Ξ は 蓋• 存 製 坏• 3 を 10 Щ 金 作 此 穿 i 分 な 銀 (職版第一二) 箏 整 0 髙 蓋 釉 2 美 0) τ 0 7 ٤ b S 蓋 3 方 あ 寸 凡 蓋 坏 内 は 稱 9 稱 叉 破 す Ø) 0 外 す そ 片 可 ż た 頂 Ø 可 -1ð ŧ, 鈕 部 小 à -: 差 箇 è 0) 15 形 吹 箇 分 0) 뿄 周 出 分 は Ø 奎 熟 ę 共 南 稍 è i 烃 あ 1= 12 Ø 釉 n 17 す b 接 並 大 T, to b 器 に 合 行 形 示 黝 あ 黑 過 ٤ 斜 Ĺ の (i) 0 τ 丝 ŧ 3 線 坏 τ τ 完 な O) 入 狀 짪 仑 ゐ 무. è 形 0) 鈕 0 ð ŀ١ L な p 山 奎 H Ø b 示 ほ は 形 附 緣 O) 堅 破 紋 此 す Ĺ 1-緻 è 片 ę 受 あ 0) の (chevron) te Ø ħΣ 坏 作 'n. 3 六 ф 加 凡 て あ 簡 K (1 9 T あ 7 を 盖 漆 そ μ つ 器 Ŀ 0) 施 方 12 徑 =: 岸 简 ф 1-F]] Щ

15 (6)高• す る b 10個 0) 第二、1 無 く、中 H 簡 そ 0 七 箶 如 分 þ 蓋 13 僅 附 15 0) 蓋 杏 t 0 纽 ð) 牆 な か Š 器 何 部 n b Ø) 破 破 片 殘 右 Ĺ 干 τ 完 ₹ ŧ. 形 殘 仑

の

入

0

1:

è

(I)

が

ð)

0

1:

3

は

W

ለ

Ø)

件

出

P

澀

す

8

6

Ø

Š

τ

注

意

李

TI

事

實

で

あ

1

5

亦 破 Ť な 項 す H. 片 蓋 る 全 Ø ďγ 寸 點 坏 形 み 6 E C は 3 奎 盖 椎 超 殆 確 あ 測 が ø 3 ^ ん す to 案 3 る 併 C る 太 紋 Ł 间 t 形 7 Š 共 3 Ξ 12 か あ 0) 屬 7) ' 形 出 箇 0 Ж i T 汇 來 は μq 來 何 坏 3 8 b 方 箏 大 2 程 製 15 3 0 度 蓋 作 淵 紋 中口 15 ٤ 六應 樣 は V. あ を 分約 回 透 仑 る 兩 Ü ٤ 加 Š 此 17 < 奎 垫 等 ^ ن ιK 薄 有 示 な 脚 -F i i 器 ١٠ 部 で τ た Ø O) to 压 ŧ Ž 坏 破 T 稲 0 0) 3 片 ď, τ て あ ٤ を 精 あ 1: 杰 綜 る 15 6 脚 部 合 >\* 船 の 其 క 手 3 は は 7 Ø 注; は 長 前 殊 略

1:

前

者

3

相

若

ð

表

面

*i*:

は

滑

澤

が

đ

S

處 柄 翏 Ŀ (7)仑 で ٣ 共 で で 5 施 あ 泚 器• 10 あ i i あ 盖● 3 Ø) 我 つ τ 1: ð 蓋 ų. 間関版系 て 併 ħ ð 坏 b > 艦 i 0) 5 彼 P の 5 1 解 器 斯 髙 點 45 э 0 6 糉 坏 伴 破 比 0) を を 存 如 片 H. i 約 0 要 i -\$ 盖 충 τ の 求 τ 現 Ġ 蓍 形 Č + 卞 象 居 存. ٤ 籣 が 闻 ð 在 大 2 は \_ 分 ŀ١ 問 T 南 i 特 T ð 何 題 色 ę 鮮 7 < あ n で 好 各 居 ٣ H. 0 ė あ τ 地 な す < 破 つ 8 表 坏 淔 Ø 3 稡 か 合 占 Mi m 狀 ŕ つ t: Ĺ 墳 15 透 Ĺ 兖 : 1: な 7 稍 i n Č *f*: 此 入 ķ١ ķ な b 12 等 稪 ķ. Ø z) i O) T 雜 鈕 頗 Ø 0 b 沾 な 7: 5 を × 幾 少 往 注 ďμ 具 が 恋 < k 何 H. 3 ^ 兒 な す 學 相 70 0 6 懕 可 的 被 形 事 n 3 3 模 龙 せ Ħ S 様 盖 事 る は

此 等 0 绑 器 茶 節 は 1: 其 0) 大 觚 ż 15 於 ١, 7 12 相 [n]i < な ŀ٠ 刨 t, 最 大 Ø) è

Ø

は

多

第二號) 利 9 á 以 を 用 τ は の 示 疹 大 數 徑 が 0 刻 堅 7 結 例 七 體 畤 は と 食 模 す 交 緇 が 11 i 寸 Ti. 相 に 影 及 樣 뺨 b ^ 左 3 1: 二分 似 寸 t: は 表 通 辨 的 U Ø Ø 箆 -75 粗 た は Ľ 模 此 要 慶 で Ø 五麻 Ŧ. 箇 b 閪 樣 等 素 あ 表 品 縞 手 ®± Tī. Ø Ø 鲌 の 法 3 版 で Ø は 3 12 T 4 b 各 p, Ø 笰 稪 (日徳尺) ð, あ E 時 達 六 あ 合 種 装 種 Ø 5 彷 ō し、最 分 飾 る Ġ И 此 1. r С Ø 0 τ 認 は 模 p; あ 1: あ 山 12 ح 等 あ 中 3 小 泳 樣 的 は 形 側 ð Þ: Ġ (第十八號、第十九號) 3 Ø 緣 1-Ĺ Щ̈ て 3 ż 粘 O) 紋 は 坏 ò 部 あ : 2 1: 形 b t. خر (chevron)格 ŧ 狀 Ø īιſ ъ 紋 Ł 迄 か Ø 此 で及 成 釶 は K 6 が な . b 榕 堅 14 Ø) は 出 个 Ø) a な 义 J. 模 緻 透 寸 h. 來 \* 7 稪 ķ. μų 7 樣 t 孔 i な b 紋 線 各 か 併 薄 其 分 は 紋 1: 13 記 蓋 は Ø な 印 手 24 i. 0 表 載 斜 P Ġ 12 (lattice) 際 箇 戦し Ø 燒 其 格 面 -5 於 12 Ø O) 方 E 精 の 子 5 15 0) ő 銳 け ò 냁 過 11 ş 最 倒 な 0) 利 C Ø 3 あ 整 🛈 歪 ð, み O) þ Š 煩 紋 ķ, 此 đ, 9 な 稍 な 蓍 つ te M. で 附 企 3 を 等 b 縞 曹 τ 糄 Ľ 省 模 行 は 加 ĸ ŀ١ 好 は 3 通 が 模 < 斜 無 ť 樣 器 模 Ļ١ Š 其 < 固 樣 5 變 線 ٧, 樣 仑 0) t 化 の 以 te 3 2 M n 砂 滴 12

第

-:

 $\mathbf{2}$ 

五三

四

Ł

I

μį

Ł

斜

駹

ļļ;

形

紋

贬

**帯洋アリ** 原子、聖徴、天色、

窜

三號

笰

杀犬

三七

斜

影

Щ

形

紋

斜

格

Ť

舣

į, 背

鼠

6

| 第一節 | (り素焼蓋附椀 (脚かご思はれる     | 一は壺の臺ミ鏡 | 部四箇分がある | (8)<br>自餘陶質器<br>• | 第十八號第十九號 | 第十七號(不敢片三) | 第十六號(小時代) | 第十五號 | 第十四號 | 第十三號    | 第十二號 | 第十一號  | 第十號 2至 4                                                 | 第六號    | 第五號       | 第四號(小樓片) |
|-----|----------------------|---------|---------|-------------------|----------|------------|-----------|------|------|---------|------|-------|----------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 土   | (関版第一07-9 ) 上ので、記録です | しく、高    | る。是は便宜次 | 以上列舉し             | 號(本政任)   | 1          | rai<br>Lu | 七二   | 六八   | ∄.<br>二 | 五六   | 立五    | <u>式</u><br>〇                                            | 四六     | 阳七        | 1        |
|     | 本古墳發二段四箇             | 多數の透    | 節鐵釜の    | た器物の              | 1        | 1          | !         | 1    | 三六   | 1       | 1    | I     | 11.11                                                    | 1      | Ī         | ĵ        |
|     | 兄宛                   | 孔を      | 條に      | 外に                | 斜格子      | 複線山        | 斜影        | 斜影   | 竪縞   | 學科教(金)  | 間稿   | 岡稲    | <b>作彩紋(関縁)</b><br>圖、縞藍合致:                                | 斜格     | 複線        | 同<br>上   |
|     | の素焼土器六筒の透孔を市松形       | 二段に穿って  | 述べる。又た器 | 鐵釜の口部を            | 入小形紋     | 山形紋 竪縞紋    | 山形紋(全面)   | 山形紋  | 斜格子紋 | 學稿敕(價據) | 結合紋  | 結合紋二段 | <b>() 保教</b><br>() () () () () () () () () () () () () ( | 子紋(名面) | 山形紋。同(倒線) | _1.      |

蓋 τ 他 Ø 鮮 型 盖 古 器 は --悉 1 通 は 箇 墳 髙 飅 Ü 15 く **强** 坏 す 於 τ 破 碎 0) 1. τ 何 曹 i 4 そ は 內 n 通 τ n 轆 ٤ 外 ģ 楲 見 ゐ 受 桕 to る Ø る 似 け 所 此 小 用 褯 等 形 τ C Ò 鈕 Ø 素 て 1: あ は ぁ 形 燵 あ つ 坏 τ る 迹 Ø ð 椀 其 形 器 が を 六 明 形 が て 1-外 あ 式 陶 箇 瞭 被 3 啠 4 13 b ť 略 併 印 亦 Ø 上 i i た ば そ Ø) 形 そ 全 n た 蓋 垫 の < ٤ Ġ ፟ 同 伴 完 透 (i) 冠 存 孔 樣 仔 が ٤ す て \* は đ) た な あ 8 ъ る 杏 Ç ð, ĝ P 6. 大 で Ž 1: 3 0 あ te は Š > は Įţ. 注 藺 簡

意

τ

置

か

j.

(X 粃 以 叉 之 あ 以 燒 t: i を 前 3 S 上 其 繰 Š T > Ø 記 稱 其 靐 返 古 3 0) 載 す b 南 物 0 蹟 ť i Ġ 苫 譋 鮮 ۲ た Ł 占 [14] 部 Š 査 3 ± 性 報 r > 奎 Ļ. 智 2 頺 事 の 利 群 告 ф 15 中 實 仼 用 ij の 其 闖 那 b で Ł 1b i Ø 新 我 あ の 1: が、 又 大 て 羅 1: Ó b /z 1: 部 あ 地 が 面 > Ø 方 る 我 分 論 本 i は が を Ľ 別 占 τ 0) 占 Č 内 此 古 T ť 墳 Ĺ は 靇 筝 墳 地 め に 3 今 於 の 6 Ø 更 祝 陶 曹 た Τ. ŀ١ 事 部 質 72 эĒ b 肵 τ 0) 紤 土 存 C な は 0) i 器 器 풷 髙 あ 性 Æ 朝 < 物 質 式 3 L Ļ٠ カ・3 述 鮮 は 15 を な 器 6 ıĿ. 有 何 就 臺  $\sim$ þ, 器 n す 今 が ъ ١, つ 鐵 迄 な ŧ τ Ġ る 1: ₹ 肵 は ė Ġ 重 釜 Ø) 韶 旣 な 15 Ø Ø n 呼 新 て ι. 反 15 τ 盖

蛩 Ø 比 較 ďΊ 老 ķ٠ 事 が 稍 ħ 注. 意 す n きこうで b

٤ な 面 3 な 夙 遺 の 此 語 Ø 品 甕 45 Ø 學 て 櫕 柏 が Ġ 者 瓮 Ξ 墳 あ あ 即 か Ø) つ 四 る T 唱 t 5 點 所 古 道 俵 發 あ か 記 道三郎 見 形 と 5 40 壶 ť T 日 保 は \$2 5 居 本 11:2 H 我 れ る Ø 支**\*** 保止 鮮 τ 處 が 語 内 注意せられ 居 て 3 り、慶 地 でなせごも云 あ 支ご其の 名 古 5 ė 州 墳 南 15 鮮 以 か *†*: 於 τ 6 15 韶 所 IY. 於 b 源 ዹ T τ 13. 割 ţ٠ Þ. が、文 b 合 đ τ n 相 12 其 f 1: 0 同 1: τ 器 數 O) 全 Ľ \$ 바 15 博 古 羅 < 墳 相 1: およ (pa-trang-i) 4. 南 當 發 ò 出 道 は 兒 Ø 更 1: て せ 12 Ø H ð, 6 共 確 潘



ø

籔

15

猪

0)

義

ሎ

有

す

る

か

Ġ,

此

Ø

器

形

11

猪

皮

同

嚭

τ

あ

5

. .

を指

摘

しが

 $\mathcal{L}$ 

法

學

博

1:

宮

崎

K

Ø

形 た。多 大 服 の上 腹 傳 の缶 來 て 洲 こも 义 K から、支 語 こ名 1: 關 H E 文 Ĺ C あ 那 ζ 學 系 τ 3 # な E 博 奉 統 於 Z 1: 人 0 や、史 ß ٤ ゝ」(boton) 器 T 居 物 Ø 酒 龍 τ 記 鬫 漿 藏 倸 あ も亦 氏 đ 垫 3 re 4 2 盛 8 な た保 例 說 ろ は i, 蒙 奴 小 カ・ 其 12 の 11

陌

か

る

0)

12

i Ġ て 作 Ø) 꼾 3 2 物 す *t*: 流 3 で ょ 動 あ 75 9 物 ĵ b 奎 ť 礟 容 3/ ž; n ዹ 亞 3 細 新 器 兒 臦 物 解 大 ħ, r 陸 b 發 發 Ø 茇 東 4. 世 i 北 1: Ġ ゥ n ò 5 723 O) n T ァ 漢 N 民 侈 族 1 民 0) 族 H 間 1. 11 起 發 -) 1: 達

で、此 (<u>f</u> す 我 な 3 0) R 語 8 は Ġ b 固 の C 戜 Ø) t あ は は 49 旣 此 ゥ る 併 ラ 15 Ø ٤ + 兩 n 叉 器 ア 博 Č 7: 1: n L 13 \_-0 τ 所 Ji 1 摸 K 族 說 倣 1: Ø は 骶 此 贅 世 成 Ġ Ø ٤ 形 闢 す 12 狀 倸 た 3 俵 0) ぁ Ġ 形 土. の b 器 T の b 容 あ は の 廣 て 22 0 て、支 あ < 仑 歪 稺 ろ ž Ĺ 那 紃 张 ٨ t: か ٤ Ġ Ø ታነ 想 5 缶 O)



歐

Ж

٨

Ø

肵

謂

東

方] (Levante) ご

稱

¥

6

te

る

μij

亞

地

方 響 τ 此 1. 遺 1. 等 形 b j で る 西 行 亞 ħ は Ġ O) 0) る 12 其 T b ð Š Ø 0) £ 革 b る て 人 製 か か 0) 否 17 水 ウ 0 か the new 45 は Ź な t ル (water-skin, wine-skin) 5 ほ ァ 所 將 ル t 來 13 あ Ø 1 る<sub>::8</sub> 研 族 究 0 m 仑 影

るこ 形 Z 壺 (barillet, Fasskanne) な t 推 祭 1 餘 所 要 有 あ す -} 3 3 所 る 肵 で 3 枚 て あ ŧ 盚 あ 0) 5 ٨ 8 b な 種 が 頂 斯 ほ 間 O) 歐 1 Ø) 器 洲 尤 加 形 古 b È 10 皮 は Ė **1** 之 然 0) 3 玻 的 13 親 瑯 僛 V. 뿂 纝 簽 皮 あ な 4: Ŀ 쁐 Z ₹ す 窩 B 1ъ 壓 12 Ø

の

τ

あ

ķ

兒

る

愽

Digitized by Google



(1) アッシリャ國センネへリップ王宮址



箱 J: 8

容

器

15

は

木

茶

p:

最

Ł

抓

適

で

あ

3

か

次

節

鐵

釜

Ø

場

合

1

ġ

見

3

如

<

陶

為

b

金

M

於

4.

-C

は

木

45

b

Ø)

は

事

態

Ø

ŧ

斯

四流

τ 5 あ 4. (pilgrim 但 5 τ ٤ は 此 Ľ 羅 bottle) Ŀ 州 Ø 提 洪 潘 ť. 瓶 な 南 は i 8 面 H 發 å な 本 H 見 Ø 1: は 12 の 於 世 ば b 界 な の 1. 1 的 i, ` B 外 は 10 非 其 擴 Ł 常 が O) れ 10 竷 は つ 쁑 兎 見 τ 富 10 居 を 3 で 5 角 あ < 圍 3 の 0 1: 俵 O) か 倸 な 牸 形 į, 殊 0) Ļ١ ł. ず 的 橫 朝 器 瓮 C 鯡 形 3 ŝ, 提 1. C 3

存 作 若 關 於 瓶 ŧ 勿 あ あ Ŀ の の 蓋 使 綸 在 10 i 加 す 次 0 は 用 τ 15 あ 陶 何 は æ ਣੈ ¢ S 說 ٤ 是 器 る 萷 孤 器 は 問 故 Ż 提 及 Ů. 製 ٤ Ø は 孤 題 て i 相 て 作 我 t ሎ ď Ŵ. の あ 離 τ 别 あ i 蓋 處 ķ あ ろ の 置 8 な か  $\dot{\chi}$ 盖 ò ð 12 ĸ D. ď i τ 15 が 製 6 H Ø D. か 今 購 作 供 T な è 存 15 n 或 供 處 給 泚 け 入 H ば Æ 給 古 す 12 は は な 12 4 ~ 罪 6 仔 i 南 to は せ 3 12 6, 1-П な 在 鮮 な 如 Ø) 8b 4 す 副 占 本 1: が 5 < れ 靐 曹 葬 墳 器 た 3 ģ 82 0) 品 盖 事 兙 11 ٤ Z 通 Ø ટ T 3 T 會 0) 於 好 を は 盋 數 仑 1= 適 あ < は あ ŀ١ 量 器 想 於 合 0) 3 τ 適 3 僌 身 世 4 ٤ を 台 3 屢 ŀ٠ 费 τ b -} 同 t 卺 h i 12 別 考 窩  $\tilde{c}$ b 見 な ð め 添 τ 1-樣 鐵 10 は 6 ^ ı. 製 製 す 蓋 Č 1 鍋 i な n 古 作 ď 作 な 3 を 3 め V . 爲 單 出 す 所 配 九 ť す 3 來 12 1: 3 Ł 獨 õ が行め の 3 偂 事 1: 0

實

T

無

造

艦

1-

ė

Ø

於 亦 ₹ の < Ň. 圐 τ の b 1: 見 副 ٤ Ø Ž 决 恙 ŀ١ 器 併 T 蓋 金 考 7 裝 仑 ゆ 邚 た ٤ i Ġ 陱 屬 몺 ť 飾 間 τ 本  $\sim$ な -何 盖 댎 ٤ τ 0 113 古 15 本 が 髲 筝 は 合 Ħ τ 差 共 古 精 等 秀 墳 特 支 墳 選 3 實 屢 は な 殊 Ø 際 11 i な R ょ 副 世 於 せ Ø) 3 蓋 τ 役 1: 於 ķ٠ 9 精 莾 6 製 4. Ø) Ŋ. 베 本 は Ľ 딾 ħ 作 T ķ٠ 土 粦 熟 古 4 器 は τ ff つ は Ľ 極 Ľ 垫 考 뿄 せ 1: 坩 土 示 遙 は は 潰 ì IJ 装 5 ę Ø 꼾 2; ^ ŧ ያነ ζ τ 飾 孤 難 n Ø 1. 下 Ø ዹ な : 立. 獨 2 品 1: で 本 說 み ŀ١ 4. Č 盖 立 12 悉 è ð) 明 が 古 3 か 於 數 < Ø) D. Ø 墳 p. 3 3 Ĺ 少 果 位 7 量 其 Š 出 7 p) は ょ 沉 な 否 ٤ 見 來 奎 の 11 は 灦 4) < τ ٤ 尙 充 最 る か 著 P な ζ は 便 金 價 更 1: 良 を 劣 他 な ŀ٠ 利 值 別 慰 す 穩 ば Ø) Ø の る 2 て 當 容 3 寪 間 各 1: Ġ 事 か・ đ) 題 Z.  $\dot{\gamma}$ Š ٤ 種 Ø の 實 他 9 Ľ 3 て 12 若 有 t Ł で ďi Ø Ł i 3 i そ 萸 な đ) 無 墳 遺 あ 特 τ. < τ < 進 n 物 3 Ø) Ø 3 居 故 土 は 1-作 た 却 1 是 士. 占 木 쫎 あ 0 靐 北 に **7**) は 0 代 畧 孤 の た t 例 の 果 1: 獨 九 1: 較 金 i 如 Ø な

义

た

時

化

0)

鑻

澀

な

3

>

關

係

あ

5

Š

で

あ

ろ

ń

か

此

۸,

は

趣

味

あ

る

橺

題

2

τ

其

Ø)

論

考

to

後

Ÿ,

15

護

ò

Ľ

す

な

器

は

1:

>

般

普

通

Ø

ę

0)

仑

以

T

た

b

0

3

解

釋

す

वि

à

t.

đ)

ろ

ì

か

或

は

τ

本

古

墳

Ø

被

葬

者

Ø

位.

置

Ľ

境

遇

Z

が

t

器

ょ

ŋ

6

金

屬

2

を

重

h

ぜ

85

M

(2)新の加く土器に雲母を建つて焼くこさは、現今に於いても朝 鮮に於いて行はれてゐる。(大規念太郎氏の談に纏る)

(⇒)側へば谷井學士及び呪をの髪糲した昌攀校洞の諸古墳の遺物 祥は其の舒例でわる。

(4)今ま何にも慶州遺蹟保存會の陳列遠に激してゐる。就中國郡 (3),大正七年度古藏調各租份」中「慶舎元道南道古藏画堂報告」第 **贝撑离查班骨\_第二章第四節拿照。** 四編第一章第一節、及び「大正九年度古城四査報告」第一冊「金海

(5)ゲール氏「韓英字典」(Gale, Korean-Enginlish Dictionary) に ここは珍らしい事實である。 川北面東山里登見の一は金冠塚出土のものに最も近い外形な示 してゐる。又朝鮮には横蓋の長1戰寸に邀ぎない小形晶もある

(6)宮崎博士『日韓開國語の比較研究』(史學録賞第十七編第七號) 「再に服団の事を論じ蒙古語を匈奴婦の比較談に及ぶ」(関上第 II' an earthern jar was a

《7)乌崎博士: 保止支に就て (() 連舉縁続第十八編第一戦)及びなほ 十八編第七號)。

白角博士「蒙古民族の起原」(同上第五號)に殆ど同様の説が發表

(zo.) Munro, Prelifstorio Japan (Yokohama, 1911) p. 538

(9 )英語 botlle 佛語 bonteille は拉丁語 butta から出たもので、 india p. 140) わてゐる(Eng. Brief)なほスタイン氏に支那土耳其所現の Aで を使用して居りヘブライ人の之を用ゐたことは聖書にく順々見 獣皮の袋から出てたものである。今も南黴の或地方では現に之 水袋を用ね、香輸土器中所謂アスコス (zoxes) なるものも単成 之今 selver と構したことが見にてゐる。洛濂拜用人も標皮の へロドトスにも獣皮を魅ひ四肢を執傷にして短急孔に利用して た度袋に水を寄れた其の種々の形は遺物の上に示されてゐる。 『イリアッド』揺縮にも由単皮の水袋のここがわり、埃及人も亦 電古語、構測的の beston に近い。それは別としてホメロスの tersk 附近で皮養粉の小陽魔を獲力と云つてゐる。(Strin, See

(1))機械も異に猛災と規類制の器形で同じく皮袋から最適したも の形から来たものである。日本古墳餐見の皮袋の繰出を提ばし のこも思はれる。支那の網器にある层敷なるものは、此の提供 であるここを明示する傘らしい遺物で、る(耶十一間2) た私は恰も其の中間の形で、面かも皮癬から起源な難したもの

(11)復団、榛原「慶衛南道北道古墳瀬査報告」(前典)二五百参照。

第 節 鐵 釜

容 仁 然 形 1= 來 が Ď Ø 厚 今 他 中 器 廣 i る 同 東 t 此 Ø) 鉞 4 半 大 製 稍 手 破 0 0 3 ŧ C Ø 12 碎 ş 就 τ 器 形 맫 部 败 O) 々 分四 な 平 從 + 寸 形 制 箇 1: 容 Ø Ø 箇 V١ Č 許 鎓 太 於 點 器 1: は τ Ø 15 の つ 3 造 出 i Ж. 鐵• 7 類 破 け 1-4) 約 ŀ١ 形 片 釜● て 42 で Ø 出 Ŀ の 4. 5 は 赤 所 あ 29 自 副 + 瓮 を は 0) 奎 ゟ 譜 器 存 者 簢 葬 鏞 12 餘 接 を つ 侗 Ø τ 體 共 仓 饭 比 唯 鍔 i Ø は 0) n 壯 置 耆 は 1-す 器 た Ġ 配 ~ ďί 窗 附 最 重 其 3 0) 舖 置 相 i T 0) - • 빏 僅 ij 鄮 殆 化 互. Ġ ٤ Ø の ŧ 0) ŀ, 廣 感 略 破 其 1: 大 h 基 П 6 Ø) Ŀ 碎 準 Ľ ₹ 29 S Š 0) H 關 n ŀ١ 迄 1: す 爂 處 破 形 42 係 簡 ī i を 居 片 3 t τ 依 15 6 Ŀ 1 を な ^ 奎 ᅹ 徑 遺 現 3 变 就 略 0 S 推 ろ か・ 器 約 7 す E Ġ 46 在 7 b 見 は 3 Į, 簽 굸 で 底 居 4 1: П 污 i īE. τ 其 見 尺 器 0 3 て は 確 5 は 0 大 H τ か 全 た 1. 0 Ø O) 3 Ø) tr 3 當 形 觀 然 製 出 ò to Ή < 寸 ò 知 他 完 作 來 Ě 10 箇 ô の が ð 初 П 仑 で 窥 部 測 最 止 汇 te Ø る 形 可 あ ð) 12 9 < 兒 程 s 3 Ġ ŧ 近 奎 ð 簡 此 度 4. が 衆 ¢ は 胴 3 0 る .... 出 張 た 3 が 金 0) 3 Ł H 割 Ġ ÷ 剧 部 猫 か: 來 Ŀ 條 な 4) あ 5 惹 製 分 合 H Ø Ø 0 'n V١

t: 部 脚 实 S, だ τ 帶 思 b は 本 居 寸 は 氼 は T 太 器 0) ¥= 5 r 鍔 ħ で 짞 あ ₹ 繞 te K on 光谱 加 3 あ 形 Ľ. あ 5 Ş 分--但 i 2 を T *\$* 尺 ^ つ T τ 復 て ģp 6 烻 此 下 或 此 徑 原 がい は t O 等 6 か i ζ. 厎 大 部 釜 5 Ø 尺 得 Ø) 體 先 分 Ξ 釜 t 媏 ki. 贲 1 る Ø 於 方 形 沸 脚 寸 他 稍 雙 す は 脚 は 鐶 に 0) 12 τ る 耴 Ø 細 脚 後 を附 ---# は 際 14 長 器 疹 < i 稍 1-据 Ŧī. b 1 附 Ø 茶 短 H 役 武 寸 峇 0 同 直 長 ì 釜 Ň. ¢ 器 形 1 く。六 3 な 際 底 て τ つ ゐ 爲 頸 殆 0) る あ か る Ø: 1 h Ľ 安 5 0 Z, ð Ŀ ٤ 定 τ ど Ŧi. 挺 の Ø 12 六 τ 仑 出 器 總 奎 異 ij. 沓 な 分 は 保 Ł 高 O 1: 訚 15 餘 S τ ż t つ 灁 逵 は 所 4) 爲 ゎ Ļ, ---尺 20 す 15 3 約 特 Ļ١ 低 見 5 附 色 П 過 ž 尺 を 3 け な Ò -\$ 開 ŧ 僅 分 đу V) 5 3 胴 ò 3 ŀ١ ħ

共 大 大 形 殊 ĭ 破 1: 此 北 i 通 等 t i τ 器 Ø 9 Ø 現 大 鐵 7 て 臺 釜 居 在 ż O あ 坏 形 其 5 は る 此 部 热 の 制 Ø 筝 儘 Ø 'n n み で 相 形 土 以 f あ 뿂 τ, 觝 を 獨 似 蓋 復 Ħ 8 は 阖 i Ĺ 堅 0) 0) 杰 示 た 得 緻 代 堅 i 仑 5 な 朋 有 緻 た 6 陶 'n 精 質 な ¥ O) ず、出 簡 i πj は 0 僅 τ な è 水膜 陶 ± 1-居 の 28 製 で 0 0) て 筒 あ は た 際 削 2 あ 丈 B 皆 記 H 2 1: ٤ ts τ, 係 14 ĮĮ: て 箇 5 민 1: Ø) あ Ŀ ず 0 12 >\* ð 釜 釜 1 併 崩 E 中 Ø Ĺ 以 節 矡 0) 紋 л ŀ. 3 後 1: 54 様 者

あ

S<sub>e</sub>

双戦が

その相点的依置はこれを一穴に示した髪の顔は、

を究めることが出来なかつたので、適宜に描いたものである。本川敬古書が破中によつて復原したものであるが、見のこ

Ж О

省 规 10 筃 撤 12 ょ て の 破 は あ 刞 稪 を 1-椰 せ ŋ ш 居 胶 笲 片 少 IE. 6 表 8 部 闪 其 す ٤ 突 Ł 2 面 は 12 は れ 帯 た 3 Ø < 12 少 ₹ t: 於 肩 Ξ 大 器 刻 が な H 霊 か かい Š 繞 臺 Ø) à Ġ H せ ò 6 4. で Ŋ 5 Ø ζ 鐵 ъ. 5 共 鍔 の 其 蠳 Ť 思 ż 坏 存 銹 n 如 0) 部 の 作 O) は 7 銅 ð 潰 逸 \$L 其 te 外 鏞 紋 光 は ۵ 物 n1. 開 稍 校 る る 開 利 澤 の Ľ 旦 其 其 用 ş 外 は 15 仑 K 0) つ 漕 格 0) 斜 L 0 今 表 Ø 闢 τ 大 Ť 側 格 to 何 は 手 樺 倸 等 12 Ħ 子 Ġ 촪 を i 14 Mi Ø 稍 Ħ な 周 3 0 T の Ø 皮 物 稪 紋 3 て 0) 附 居 す 々 許 Ð 42 を 蓍 合 樣 大 あ 3 漆 S る 特 鋸 ਣੇ 鬨 S, 物 は 器 此 5 Ġ 色 等 齒 4 15 喉 日報一尺:守 約年高元守 Ŀ 岸 Ø の Č 違 £ 紁 Ы 破 見 0) が が i 22 思 連 片 O な Š ð) PΓ 脚 4 續 垫 Ø 外 は Ż٠ る な ķ. 5 紋 仔 側 O) が は ħ ų) 鐵 帶 周 凡 成 i 種 H 3 b 型 今 Ú. r 12 品 殺 7 Ø П =: 徑 12 出 連 は 10 ť ŧ 2 絈 = : 透 其 t: 重 は 附 1: n É 後 è 10 偂 紋 ケ ŦĿ 苦 Ø 處 者 1 身 洗 が O)

Ŧī. 發 Ø Š 兄 τ 尺 寸 骨. 此 書 4 Ø Ø 等 間 距 15 隔 離 Ø 群 n 7: 釜 r を τ IJ 以 3 は あ ż; 大 T τ 3 そ 坂 他 相 C. 氏 並 Ø n 如 U 1-15 何 ぞ 义 從 揓 な Ť: か 6 ふ n 存 其 ば 粃 Š 青 在 梆 艦 Ø 鲖 北 12 Ĺ O) 桃 14 T Ø 槧 居 端 耳 瓮 И 歕 0 ď١ 12 15 1: 近 武 5 0) < 下 が 四 か 南 郁. 西 南 n 端 地 西 业 to 15 F 0 か ^ 釜 15 鐵 0 釜 就 尺 は 棺 直 7 許 簢 Š 線 は (J) 豁 處 相 Ŀ が 鹿 H ď١

尺

氐

6

等 件 が ٣ 喰 腄 併 t 置 n Ø を ъ 製 第 0 1: i 違 組 の 猛 7 君 ٤ 3 鐵 'n 粉  $\vec{z}$ 0 弟 箞 è τ 0 毅 11 合 此 ŀ١ n 3 小 末 記 連 捆 せ 1/4 の Ø ž 從 號 は T 僅 の 瓔 化 續 號 發 Č 思 浝 Ł 3 各 Z n 居 紋 Ł 釜 兒 珞 す i 器 ば 共 號 i る 1: ふ 15 此 筝 1: 亿 盖 尺 の n た 0) τ 本 が の 1 稍 Ŀ 置 釜 報 の は Ø あ 共 29 釜 順 東 T 今 皮 部 2 15 17 反 3 3 號 く 次 告 北 が あ (= Ż 12 共 尤 厚 對 蓋 b 瓮 現 て 略 西 隅 つ 斜 土 15 B 15 を 存 ķ٠ Ľ 0 M は 方 は た か 格 府 뿂 舉 破 第 て 形 明 が 四 遺 記 ť ^ 6 碎 子 <-卽 あ 者 品 逑 が Ø 仑 か 數 第 Z В 蓋 第 あ 存 12 中 町 Ø t, つ Ø Ø ふ  $\wedge$ 叉 ż 此 た す り を à 太 Ĺ 最 孰 東 便 0 刻 其 被 i Ø Č 後 Ø τ る 南 宜 釜 1: n ď 忿 第 L Ø) Ø 居 i: せ ţ. 15 隅 Ŀ 0 各 10 ф τ は は 事 見 Č 嵩 最 Д 7 Ø み 釜 箇 £, 釜 發 號 T. 1: 出 0, か あ 耆 初 る は は 6 其 10 掘 釜 あ O 出 42 7 3 ţ ź١, 奎 15 何 或 來 無 1: 物 擬 1= 7, 4 第 東 0 n Š ば n 定 敷 最 HT. な は ŀ. Ø) ď٠ Q. 1: 2; 四 北 横 b 其 1. 埋 Ġ 金 す Ø 初 b 隅 3 h 號 臥 ŀ٠ 略 Ŀ 銅 小 釜 沒 可 蓋 Ø で 不 Ġ の Ľ 0) IJ. 玻 狀 發 0 Ø à 用 1-は τ を 3 玶 狀 0) П 特 覆 態 憾 は 璃 外 飞 Ľ 允 格 š, 見 が 態 E 輪 表 共 m て 適 1: Ĺ 子 玉 ł. 3 せ て 水 當 な あ 捆 T 的 H 注 す Ŗ, 12 **.**t. Ľ 6 見 平 ₹ 略 意 12 漆 8 3 器 は 6 4) の ť n 出 面 22 Ē 飹 i ぼ 华: 蓋 絹 が 返 6 を Ŀ 1: Ŀ 4 111 片 誤 布 to [1] 加 甙 1: 1: l. ä の 3 釜 n

Ż 言 i 12 は 更 ょ n ĸ 此 ţ. 9 τ Ø 0 Jt. 他 肵 Ø 見 は Ξ 4: 12 爸 諸 球 亷 b 形 天 15 亦 t 坂 刳 间 つ 樣 1: 氏 共 Ψ. で 1-3 あ  $p_{\mathbf{q}}$ つ 致 It. t: i 寸 τ O) Č 木 居 を 材 察 b す O)  $\epsilon$ 以 な 5 τ 4 £ 6 被 す τ が 諸 ð) ж 雅 來 2 1: Æ. ъ ٤ は క

話

ð

n

t:

は 此 上 樣 釜 ۵ な ψ, ż 等 記 果 3 0 右 0 ъ p, n i D Ø 0) 猌 を 附 奓 0 1 τ は 特 漆 態 近 1: 量 濆 Z 物 就 事 Δ. 處 Æ Ŀ 1-Ø 片 を 實 11 봎 あ 腐 釡 ŀ١ か 後 以 て ф Ł Ø τ 6 杉 2 綾 大 て あ 節 τ 1: 推 木 外 Ji 被 10 1: 當 布 出 遺 察 3 浝 Ø 中 初 Ŋ, 物 す 疑 1: 반 刳 す 間 頺 V.  $\sim$ ょ る Ø が 特 ŋ は 間 る 奎 0 杰 ٤ 3 1: 旣 鐵 通 生 故 1. 1 4= 0 ず Ü 木 釜 刳 置 9 E 至 上 冠 3 1 材 記 ₹ 1= Ø ŋ 0 帽 P を i 1: .t. ٤ の 散 æ て 以 *t*: 亂 Ī, 0) ځ 15 加 つ ð, 1: τ 셌 類 解 あ ٤. Ĺ Ż 特 < 熚 1: 3 1: P 0 裝 釜 殊 ŧ 釜 ٤ 爲 10 Č す 蓋 認 身 0 被 Ø) は 木 ъ め 其 Č 設 せ 肩 槨 考 1. む Ø 備 漆 木 T 部 可 D. 木 Ø ^ 器 材 Ľ あ 1 狐 難 材 髙 ð 仐 ž す P な 15 分 つ 0) V. 7: pj ť Ø な 櫾 Ŧ, 下 が Ø 常 我 で 間 Ċ 13 12 袮 を à τ Ž, 附 T あ な 下 檢 か 々 苦 5 あ å は ٤ 出 る つ は 出 3 ٤ あ 現 た ď٠ τ i 際 得 77-1: ď -0 6

Ł

6.

d)

是 煩 る。何 빉 の Ż ₹ そ の క 12 つ b 等 熱 n τ 12 3 み 鐵 1: 漢 て ð 々 釜 釜 故 早 Ł は 漢 な 釜 結 j, 9 爪 近 論 は 普 漢 六 6 果 < τ 上 な の つ 3 所 肼 手 7 從 通 1-朝 す 製 六 多 人 謂 ٤ 1: ŀ١ É 雞 作 容 Z 烹 を 置 時 來 朝 數 類 は 12 其 以 代 代 끅 世 易 頃 銅 60 の 飪 壐 'n. ふ 蓋 1: τ 僔 6 15 使 間 0) 15 n の Ø) 뀱 Ø 取 於 釜 察 用 (-2 墊 水 1: 如 nŖ 蚏 說 發 扱 必 甑 は þ Ş t 반 器 せ は T to Ļ١ 各 15 界 5 4. ふ 要 我 6 ð) 黄 τ Ь Ø 信 1: Š 種 O) 至 て n Ā L C 沸 は H n つ 不 4 ż ff: る 羅 *t*: O 甑 が た 6 τ す つ 而"沙" ず di 便 材 崩九 今 非 b t: 3 5 n 鐵 て 义 爲 料 H 狀 i £ は Ŀ 支 史 n 15 8<sub>3</sub> 考 か 以 \* て 勢 T 那 想 た 1= 仑 た は ŀ١ 作 곮 蓋 以 飯 鐵 儴 1τ 本 9 佊 は か 耄 τ 1: ş 最 が +: 1. ٤ を 物 đ) 刑 2 O 中 炊 足 必 i た 迄 漢 滿 九 か せ S τ ろ 要 5 鐵 化 た < 實 Ė 洲 氏 Ġ Ø ò b 'n. 斯 ď 单 水 例 1: Ŋ: 然 奎 な Ġ 斯 嗣 如 Ħ 0 i 1: 廣 t:  $\mathcal{E}$ Ø 以 ど Ø) 如 O) の の < 煑 接 Č 如 T 穀 < が 支 T < か 畵 如 す Č \* ζ b 物 沸 直 使 5 象 あ 那 ť ð 1 绒 b 接 る t 用 'n i В 嫒 5 10 石 本  $\mathbf{z}$ 蠳 杰 10 あ τ 0) あ Ŧ. 掘 此 源 於 の 其 te 2 i \* t 3 3 5 刺 の F 庖  $\mathbb{N}$ τ đ) 利 X て 1: を 黄 我 厨 0) n 6 0) Ø > Я đ) 基 贫 て な 惫 帝 Ø 75 ħ 3 の 器 te 併 1: 11 は 7 T 氣 9 圖 Ĺ は 3 が 物 始 3 두. Ľ 蚁 i 釜 湰 至 đ) ė Þ が τ

:

は

木

蓋

r

以

T

Ł

た

b

0)

3

考

 $\wedge$ 

6

12

Digitized by Google

器 又 形 *t*: 支 15 群 於 那 V٦ て 7 沽 釜 **釜** 3 0) 相 剧 似 12 鍑• τ な ۵ 3 な ŧ 楊 0) 子 が 方 あ B ŋ 1 绮\* は な 8 北 燕 Ь 朝 の 鮮 Żί, đ) 冽 3 水 8. Ø 誾 の 之 如 ţ þ

錪• 支 釜 釜 資 Ø 其 £ カ か 15 料 壁 那 中 z ٤ は 或 類 5 5 併 7 Z 之に す 15 は す 牪 ふ Ł ţ 本 例 **카** V. 有 於 樣 方 鉼• 鐵 3 可 1: 늄 ş 마 詩 が<sub>覚</sub> H<sup>デ</sup> 就 Ŀ 錡 な 3 墳 單 釜 è ķ١ 卽 足 云 な ŧ 70 3 發 經 0 b か മ ち Ħ 稱 푬 Ø ひ 場 な 類 鮮 τ Ø 0 가 な 其 t 際 あ 召 ďi す 奎 台 は D) 마 化  $\overline{H}$ II あ Ξ Ĺ 南 舭 庭 717 可 る 3 兴 足 å 釆 各 崎 釜 ŧ た 间 で 墳 文 る Ø Ø 驞 地 法 か Ü 化 ŀΞ Q) b 'n٠ đ) か・ 略 ĽΩ. 就 釜 1b 何 を Ø) Ø < 3 ¢, Ø 維 錡 方 Ľ 知 か **±**: が 發 交 博 か ż 60 南 Z 言 뀱 Z 錡 見 洮 + τ 行 te b ቃን Z 蛮 は 分 及 な 共 ひ 注 知 な 雠 世 の 凤 意 n 12 6 ふ 釜 る 地 5 通 詳 Ø) 6. Č 3 b 受 inter Pila τ 方 r な Ŀ が な n Ĺ i ð) 惹 9 我 居 ij の 解 Ļ, 15 た ķ. ķ, 若 τ 9 考 カ < つ を 於 p: 部 ħ ð B Į, 舉 1: 7 ٤ 此 を 3 証 は て 囬 ئ<sub>ەۋ</sub> 叉 今 £ げ ď Ø Ø 以 は が Ĥ は 朝 1: 註 從 全 H す 慶 は 金 7 0 あ 之 朝 n iΙ. 冦 鮮. 釋 ぁ T 南 来 < 2 Ŀ ば 淮 塚 τ 杏 蓋 B п 鮮 る 粱 例 か  $b^{i}_{-\widehat{\mathfrak{h}}}$ 發 ili 部 確 そ 陳 は Š 本 t Ш 5 此 足 7 T 楚 見 < Ĺ 内 æ 北 ð) 1: te T ť nn nn 果 0) 0) đ 大 亭 地 3 -\$ Ø ħ 给• ŧ 盘 て 0 無 11 S 5 如 (J) 꼐 讓 丈 闢 τ な 1 12 な ð 如 Ļ١ Ø ٤ 殆 3 釜 11 倸 南 錪 O る 古 à る 餅• T t: 墳 te 方 は 0 を ď

も、或 迄 6 ĸ を 1: 校 は二釜 藏 副 n 間 洞 釜 は 葬 . 7 1i (I) ψ. 却 店 た處 鐶 もてあつたこさは、他 合せ、今日寧ろ普 を發見してゐる而か 第 ない。 つたも + つて被葬者の身分を誇稱するに足る ť から考へても常 脚 號 Z を Ø 墳 ご推 缺 **b**5 ķ, 祭 通 は、不 τ 10 솬 ð 5 行 6 底 陫 Ø B 黄 n 此 Ø 12 は O) 於 髙 金 3 3 O) Ŀ 资 釜 殊 Ø τ 7 ŀ١ 飾 τ は 1= 鐵 を 釜 あ 0 釜 出 ٤ r 2 ة أأأ τ Ĺ 出 Ŀ 般 數 使 祉 1: ٤ b b 存 慶 3 Ťí i 用 會 Ø 在 著し τ は 墳 Ł 州 か 本 して居つたこごよ *}:* 蟀 뺩 は ð) ili 0) ろ M 何 ķ٠ 墳に は、富 £: 例 つたざ言ひ 里 n 器 Ł を 0) 2 F 貨 特 積 は tr 仑 ٤ 姝 な 石 以 A を 0) 塚 ð 得 τ 10 昌 [74] 遺 z) · 之 寧 3 9 箇 限

b

知

n

(-) Chavannes, La semblure sur en pierze au tempe des deux dynastic Hen (Paris, 1893) Plates IV. XIX. XXIII 特世兒 いてある。なほ「石索」等参看。

(\*\*) 英電に難しては Laufer, Chinese Pottery of the Han Dyna sty. (Leyden, 1909) pp. 79-88、議田「支地古代の記象」(現作 第二百五十五號)多驟。

(3)京都常國大學文學部藏書(本情報十五點4)

(4)今日朝鮮では長い柄の附いてゐる鹹盛を用ゐて居る。

(5)漢の儀職の「方言」(発五)に「館、北燕朝鮮列水之間、或謂之 續或前之辨、江徹陳整之圖謂之爲(或曰三脚卷也、音按)或關之 鎌、吳楊之間爲之所、後白陶而四、或詞之被、或謂之鍼」でわ

二節

(6)召商来薦の章に「子以養之、雌僚及何、子以湘之、雄爲及豪 は欝を潤して「アシナへ」である。 「八是兩耳有蓋、和變之器」3解してゐる。我が「頻繁名義抄」に こわり。老際に「韓荃蘭、有是田鑄、集県田餐」で云ひ、釋文に る。又た「設文」には配も「三足鞍也」と解してゐる。

(7)宮崎道三郎博士『日韓南國語の比較研究』(史學練誌第十八編 で、此の韓語は赤た支那のたりから輸入せられたものであろう 第四號)に、國班"カマ」は恐らく亜の鮮経"カマ」から來たもの と「太子御賢」に彼を結構也とある等な例際してゐられる。

(8)慶州特門里積石架要見品に就いては、屋田寮人君の「大正じ て来だ其の報告書の出版を見ないが、前者は大正九年十一月馬 年度古殿調査長舎」中の報文を見る。鎌山及高寧の古墳に就い

(1)朝鮮に於いてに新羅時代以後高履時代の鑑置の趾の寺院其他 **場小川耐君の数据に陥り、後者は大正八年二月谷井氏一行の馮** 煮したものであつて運物は何にも總督府博物館に混してゐる。

博物館職艦第三)の加きその著例である。 鰤古紋剛倩第五)、忠南連由の大阪(現建督府博物館家、總督府 に麻せられてゐるものが少くない。例へば忠北谷難山扶住寺(朝



Digitized by Google





(Fig. 12) 獨二十第

### 第 金 屬 製 器 第三七

大 器 ŋ 製 Ŗ 容 部 斗 物 全 器 の 銀 に 分 青 出 州 12 が 捥 多 h 銁 Ø **:** 等 坏 數 3 i t 全 à 螫 存 を 部 特 在 Ť 以 な ₹ 報 は τ 殊 i 榔 Ø 0 道 作 τ 曹 6 形 居 0) せ 通 器 Ġ 莱 ħ. つ 4: た か 飮 た n 部 各 b 食 70 鐵 種 含 Ø Ľ ð 器 釜 N は る O) 容 で 用 頗 此 の 附 器 Ò が ő の 金 大 頺 顯 近 õ 部 蓍 冠 殊 は į., 凡 分 な 塚 第 1: T を 8 占 事 於 Ji. 實 第 -1-6) b. == 1 t τ 點 斯 程 あ わ Ø 3 忿 2 O) 0) 多 T が 0) 卿 фÌ 此 間 數 ₹ 等 ( 仓 か は 囨 6 Ŀ Ø

(1)至 略 緣 Щ 靑• 寸 孔 13 底 0 つ 銅• 刁 奎 τ 哪 な の 鐵 盖• 斗 再 ť 木 釜 後 園 **附**• 形 ş 板 間 か U Ŀ. 四•如 腁 Ŀ 破 Ø) 6 粹 充 봎 損 15 耳• 4. ぼ 塡 τ È i 置 壶• 中 1: 1: ď٠ 宛幽 ٤ ゎ 央 孤誠 1: 8 缚 が n 部 Č 全 た が **七日** ず海 約 6 1-むじ 如 形 ŧ 是 當 底 稰 は à × 復 9 12 痕 は す 見 其 崙 原 出 を 可 文 pi; 留 ょ 绸 9 す ż 4: 器 製 る n 9 め å 0 τ Ø て 10 *t*: 鍩 尤 平 あ Ò -ゐ 分 段 物 底 Ø 3 0 J: t で τ 7 3 肩 鐴 ï 頸 あ ð 部 Ø は 水 12 部 0 П る 平 7 器 n は Š ば 第 m 思 3 稍 ゥ は H 1 ď 高 は ķ 邹 於 約 1: 下 nn Н τ (I) 4. る 及 尺 際 ħ T Jı. 蠹 厚 形 緣 Œ ÌÍ 第 ţ 後 O) 分 П

左

右

**[IL]** 

簡

の

4

10

k١

4

r

附

H

τ

あ

る

其

---

13

は

布

紐

0

殘

つ

τ

あ

3

O)

p:

兄

T.F

氽

2 製

容

Лi.

1: (2)手 (2 附 觖 癍 色 鋲 形 В ņ, Ø ð, K 了. 留 i 殊 形 Ž 深 式 S 2 6 �• Ø 60 盖 Ĺ Ţ Ŧ. 錮• 蚁 藫 E て 鍍 3 11 を Ĺ T Ø ż 外 坏 ٤ 蓋● あ 作 (t **企** 手 す t 通 ゐ 寸深 外 15 被 部 附\* 有 τ 3 て 0 な 金 る 3 あ В 被 屬 あ 島◆ た 色 Ø あ 0 0) i は せ 15 H 3 型. 坏• た 器 рū 3 Di. 놘 奎 3 7 Ø カ n 0 必 弌 留 脚 ₹ 今 て 居 簡 形 蓋 Ø  $\mathbf{z}$ シ (関版第 雡 盛 1 Ŕ Ĺ は đ) 式 Ĺ は £ ð の め مز \_ 屬 F5 2 5 2 9 銅 儀 T τ 透 t 附 全. Ġ 通 3 併<sup>(a)</sup> 器 蓋 ح Ĺ 形 假 用 失 孔 段 居 躰 あ 10 是 六 腹 器 て 12 ť 峕 i の 3 i は 0 垫 つ 全 ٤ 部 は 假 1: 此 云 現 1: 筃 復 て 絲 7 為復 三4: 寸寸 1 前 τ 靐 高 莊 頂 原 ٤ è の の £ Ø は 七四 分分 部 特 C 透 市 者 約 迄 で 鏽 装 7 な 重 條 12 籫 飾 12 b 孔 に -1: 殊 b b ş 性 B 4. 珠 反 Ø 各 な 寸 以 的 な は b Ø Ø 8 奎 蓋 稪 Ĺ 樣 形 市 部 可 高 為 大 Š ₹ Ji. 7 代 加 ₹ 分。 帶 0) 形 7 式 形 被 1 物 1: 松 は が ŋ 淹 鈋 は 此 坏 坏 様 仑 出 少 奎 b に 來 發 r 高 狀 繞 ょ 部 t 輕 1-Ø Ļ, ti 耳 冠 穿 ì, 靑 揮 < T 3 快 0 to  $\leq$ 坏 0) 破 i 坏 損 銅 整 i 銋 殆 ٤ 圧 儗 7 附 が 2 板 T O. τ 1: 部 陶 美 全 加 奎 短 あ 3 ん を 居 陶 Ò 製 鋲 ď 外 册 體 が は 9 0 Ĺ. ti 打 3 形 牼 殏 並  $\tilde{\mathscr{C}}$ 開 感 3 0) τ の 间 \* 出 器 以 3 髙 à 0) 約 1 ٤ 13 形 を あ 器 i 玄 略 7 耳 六 脚 隨 早 11 Š Ø Ø 3 共 Ξ 4 寸 τ 觃 變 仝 部 ĸ カ b ^ 世 點 箇 造 3 12 球 固 (] 化 然 は Ø Ŀ 'n シ Ø 厚 稍 殘 ŢĮ. 肟 を Ü Ŀ T 2 to 仑 胍 ×

第三部 金屬製作器

6

τ

Ø

那

0

る

凋

(3)(1 Č 述 稍 Ž (: 近 0) -Ŀ は は **全•** 'n 簡 切 別 銅• 金 ŀ١ 細 銅 離 b 角• Ø 15 < 0) 盒 鋲 約 な i 形• T を 貸. Ø) の 2 あ 以 緣 そ τ 寸 解放体ニシー) 8 τ て 幅 n Ò 4 鋾 あ Š 3 Ø ŧ 同 板 板 全 る 器 通 Ü が 瑟 ş を 張 は 作 骳 底 九 鋲 青 1= 牛 留 4) 2 寸 麯 7 12 角 强 Ľ 15 あ あ 别 i 藫 0) 被 尖 2 0 10 T Ţ た 厚 澒 は 被 銅 Æ n か Ŀ 板 答 ١, 殆 1: 个 木 U Ĺ 机焊 鍰 ŧ 戲的 斷 栓 h τ Ż ť 附 i あ ţ, 分所 强力 を --金 曲 た Ó 喪 色 篥 げ 加 仑 失 座 を 充 合 ÷ 部 兒 i 塡 ŧ 찬 形 寸徑 有 τ Ŀ 뫘 な 3  $\mathcal{H}$ 居 其 す 3 邊 を Ļ٠ 2 る 底 Ø な Ø 盎 华 Ŀ 部 合 Ł 冧 は 40 반 九德 後 H 形 亢 力

颫 形 な ď 6 占 珍 查 此 墳 銄 5 ٤ 2 Ļ١ K 奎 併 見 存 器 ٤ か Ĺ た ٣ は ì, ф 븝 i 3 5 殆 Ļ١ 處 支 希 0 á 潰 寧 h 咒 那 臘 方 發 て 物 校 ₹ 觥 見 ð Ø Ø 15 洞 间 は 觶 ŋ 2 な 4 副 第 形 又 觚 7 ュ 5 6 す 七 の 等 畢 to ١ ŧ 12 3 號 Hij 斯 竟 O) ハ」(rhyton) 内 併 墳 0) b 文 之 地 Ø 3 更 L η. 字 加 è て 如 10 陶 b 各 Ø È ģ 亦 發 精 製 種 成 雞 若 大 1: 0 見 良 形 37. 馬 狭 [n]燘 0) な せ 啠 共 Ø 0 類 6, が 角 銅 之 角 料 他 形 器 て ħ 肜 を が、大 を ル あ 0) T ゕ 以 示 器 5 容 居 ヌ る 龙 出 12 す 器 T 正 \_ 3 先 模 如 ピ 來 八 T 11 か・ (韓十三) 作 ŧ 年 ζ 洒 居 → J(cornucopia) 1 世 = 15 器 Ù 3 つ 橫 4 界 10 T 0 朝 月 欽 各 Ġ 15 谷 3 鮮 は 井 0) 國 旣 0 焩 な 15 條 11 委 15 角 î, 於 12 外 15 於 ず 麽 Ħ ŧ 奎 10 支 ìlù 用 Jt. 州 1 7 6. Ø

端 な (4)皮 ベ 器 国 金 乜 荐 の 5 他 周 奎 7: 靑● 冠 0) 3 形 ン Ĺ 筒 舱 更 側 座 此 木 燗 括 塚 水 ナ 銅• 木 部 15 を 12 15 'n Ø 皮 器: 刁• 發 袋 t 무 つ 柄 八尺 分一寸 柄 器 釯 及 (編集 2 + 1) 製 斗• た ٤ 51 3 栯 ij Ľ 깗 部 は h ت 水 形 Œ. 腹 對 0) ブ 金 目 O だ が 固 ab 袋 長 灰板 O) H 角 は 物 器 枨 Ø (Sennacherib) 畤 ょ 3 如 ì 皮 徑 形 かり 3 短 1: i 體 Ð Ø) 6 ુ 約 奪 τ 袋 徑 0) 7 Æ は 原 酒 は 見 發 M 第 は ě 接 4-の 裝 斜 始 水 模 正 生. 寧 n 쇰 寸 六 ガ 飾 12 形 Ø **サロス** 分型 プロス i Ĺ 第 ろ ば E ٤ 部 葉 向 定 貫 如 ş t: 直 < 此 宮 t: Ŀ Ø 0 加 à を ķ. 特 此 ď ĸ. 쓙 高 皮 b Ŀ 運 貫 啉 τ 遺 液  $^{\sim}$ 之 6 Ø 袋 見 0) 12 釜 瓣 ż 쌃 他 ŀ١ T 臉 角 \*; 1 な Ξ Ø 0) は 媏 ħ, て Ø i あ 仑 形 氣 浮 ð ^ ħ 連 枘 1 間 毛 1: 汲 12 る 侈 6 付 彫 鐶 -1 Ø 彲 當 p, η. 闻 t ٤ < ٤ tr 紋 系 10 15 造 分 6 3 白 柄 3 親 る ţ 統 7 見 色 見 ٤ ŋ  $\Box$ 杓 は ηſ Ļ١ Ē 糅 示 出 15 ð) (2 元 打 # 縧 柄 Ŧ ਣੇ て 疳 Ŋ i あ 脳 3 端 部 ð ж 處 Š 法 來 あ 院 ò る 天 τ す 12 で 木 1 i に n れし 9 関第 2十 幕 御 た b 3 Ф た は は は 其 あ 柄 物 0) ご云 内 S 銀 b 木 ぁ 27 銊 形 ろ が て 1: 1 ァ Ø ifii 心 0) 零 板 る O) 部 13 あ あ 懸 ッ ふ Z i 柄 獶 韶 が 加 瓠 外 3 器 吊 13 考 シ 个 輪 τ Ø 1: 鄉 銀 侧 0) i が 漆 憈 我 ŋ ^ I *t*, 挿 を 1. つ ŧ 如 胡 t: Щ. 1: ヤ 込 以 銀 τ 13 加 は ħ à 1 光 ^ 捌 栫 0 は 遺 み 7 ð) 果 T Ø

Digitized by Google

實

か

6

來

to

b

Q)

٤

Щ

は

n

3

が.

12

柄

0

附

著

15

16.

Ŀ

用

ゐ

各

1:

(1) 朝鮮昌寧校嗣古墳簽見角形銅器(上面及側面)



Digitized by Google

置三十第

加 は ķ١ 用 つ Ħ 底 b 飾 τ は 0 ٤ Ø Ø 佛 1: が 逩 2 任 附 1: 敎 Š 場 は Į, у. 肵 網 衡 は T Į, 10 居 代 5 基 劚 ŋ 形 Ø 器 係 牪 < 0) 事 内 殊 繝 あ 情 1: 物 õ Ø 精 11 紋 が B 依 樣 附 뷺 Ø あ 考 7 で Ö è ٤ あ あ 3 漜 柄 Z 0) 3 て : 粋 金 3 Ξ 物 あ 0) 3 蚴 11 を Ø 片 附 z, 示 **%** 根 ふ i. 逼 迄 蓮 义 入 b 瓣 1: 蓮 な 0 Ø) τ 邊 瓣 ķ٠ な 涺 Ø 絹 15 模 0 此 楪 *t*: 布 器 12 6

柄 苩 す 餇 四 ð 柄 (5)は 向 3 製 力 to 略 青• 角 0 部 ij 3 4 部 若 形 Þ 張 流 銅• IJ. ٤ τ ٤ 蟆 嚡 出 菳 居 7 分 の 球 錐●存 7 低 否 ٤ は ž 形 < 4. 0) つ 居 龍 は 1: Ŋ. 躰 奎 蝶 1: Į. (開放第二元) 首 木 銒 る t 呈 番 ď  $\wedge$ Ø か 啠 狀 T が #  $\bar{z}$ į, ٤ 0 椽 0 T 央 煾 Ø) が ゐ 11 ė 器 ħ 1: 前 は r b 脚 折 te 嘅 體 直 は 3 者 Ø Ø) 形 12 П 角 を 10 部 實 が 釜 τ 'n O) 同 1: て 箝 現 接 は 12 12 樣 長 店 續 小 第 b 3 は 於 金 ķ١ 0 度 H Ξ t: τ ż 麔 õ Š Ĺ ¢ 屈 绑 形 あ n ί 外 製 3 本 全 折 τ 之 27 Ŀ つ ð Ø Ŋ, i 錑 た 居 n 脚 < 物 ö 如 Ø) T i-踏 完 Ð か Ô ф 釜 が ž 尖 Ħ 蓝 3 元 蓮 廣 好 底 Ø Ø 端 省 Ġ 瓣 Č 0) 最 中 (J) 0 1. K か 思 蚁 te 鹞 形 狀 優 央 頂 達 態 6 12 浮 緣 狀 ᄩ は O 1: i 龍 밠 -7-彫 て 12 £ 7 te あ τ 房 1: 繞 て 發 身 Ö あ の 0 柄 窪 ٤ 彫 見 ゐ が 1: 6 Ę ŋ Ĺ 器 柄 處 當 た +1 2 延 0) 9 長 器 蓋 å 狂 6 脚 Mi ~ 尳 部 かい Ĺ 側 何 r め れ Ø 埬 Æ 15 か 阩 T 15 b 分 40 北 龍 接 崙 は 龍 あ 器 1= 40 3

炸

金

Q.

炸

ď

主

0)

校 τ 巧 12 首 Ŀ 衡 加 Ľ 吐 솬 仑 遊 Ø 洞 鑄 ŧ な 此 妙 ょ 垫 す 装 面 出 云 b 造 0) 0) 得 な け 器 T 附 3 飾 出 媏 S ٤ ふ Ŗ. 器 i i τ 體 其 此 Ĺ 柄 6 τ Π Ĺ п ť 墳 T 器 ď to 單 柄 器 居 4= は 輕 τ 0 ģ ゐ か ė 譋 略 Ì, な ŧ 8 總 あ 表 て Š 體 6 3 5 II. 似 15 to 髙 횷 đ) 器 Ø Ø 8 3 ろ 如 3 發 失 'n す ŧ 7 破 ħ. 4 側 Ľ 3 S 接 (V) < 見 彫 1 形 あ T -} i は 寸 m (= 此 0) ų, つ 义 τ 놘 容 法 0 b 聊 あ 0) Ĕ. O) 紡 3 ዹ Ġ Ď, =: į, た 易 Ġ 點 分 匠 叴 部 か ゐ つ 柄 Ŧi. 繁 T, th だ 小 Ø 42 3 面 端 to 分 Ġ 솬 赤以 な t. 雜 其 压止 考 軟 塲 併 顚 煇 ď Ġ K 坚 (1 伙多 12 (I KI. 柄 詳 12 弱 君 倒 1 社 牢 څہ 犯 は 21 6 (1 稍 糒 淺 ٧. րլ Ø) す 枘 過 長 細 τ 美 足 な の小 萘 松搗 K 說 ŧ ž 綳 Ŀ は 15 ٤ 5 を 3 ---あ わ背 殊 ŧ 7 15 1-不 Æ た 尺 小 な i 取 843 る ķ١ ° PX 缺 失 あ 嗾 安 感 場 0 < る Πij 怼 込 ά) 定 t: i ٤ る 4. 毛 冬 ķ. n は 君 Ġ τ 13 製 無 1: T ば 餘 ð 8) 彫 S 0 尤 葉 7 ゅ 彫 各 要 單 作 脚 は 爲 特 3 作 を 形 Ġ ъ 形 12 刻 部 到 10 Ø が す 以 15 成 注 χì: 0) Ġ は 底 린 τ Ø 0) 11 0 3 説 矢 は 別 崙 짮 手 製 Ø 装 首 也 1= 倸 谷 す 張 H 0) 銅 6 法 飾 作 ť Ŀ 此 b 别 忿 座 る ŋ ~ 丽 器 模 得 ŧ \_ŀ: 阁 く ďρ ---種 龍 周 金 ġ 地 蠟 鐅 樣 各 器 は 污 非 0 面 Ø 到 を П 古 既 痕 型 40 唐 は 欪 か K 1: な 器 は ψ, 墳 護 共 點 1. 變 - : 草 鍔 Ŀ ď 6 體 つ る 用 昌 化 か 0 鄇 E た 0) 模 橼 S 舌 手 かり Ġ 權 美 蚶 龍 式 事 樣 ත 1 Ę, 0 を 法 6

套

Ę ᇤ 出 嘴 塚 5 奎 Ļ. 0) Ľ Ø) つ n 3  $\tilde{z}$ が、® 金 音 717 中 稰 闘 p. 1: τ る 士: b を 0) 3 銤 實 鐎 具 Ø Ò 肵 酷 i は b ħ 間 の せ 7 で Ġ, 漢 冠 調 似 τ 形 40 な は 과 n の 現 化 埱 3 Œ 柄 あ 亢 あ τ 他 n の Ø ۵ ŀ١ 發 在 は 椬 居 端 0) 香 如 0) l) ð ŧ る 3 極 兒 院 爐 义 示 È ð 1: 0 銅 思 4 Ø) 0) 水 d 볊 指 御 形 が 龍 遺 器 な な が 1: 4 ì Ø 九 今 1: 物 Ġ 1: 物 發 支 な Ĺ 首 V. な る 7 ず Ġ 居 H 形 ょ 殊 於 Ġ 見 那 が 狦 あ B ŀ١ 却 ず 漢 朔 10 然 る 差 0) 法 河 の セ つ 5 4. Ħ 代 鮮 柄 τ は 鐎 B τ 隆 ďς 5 兩 i 0 等 0 3 12 兒 法 斗 ば τ は 寺 あ 省 0 犯 卺 蓋 は 鐎 於 隆 果 流 器 Ø 1-附 な 7 7 洛 る τ 寺 嘴 盖 簤 1= 其. - 半 る L 居 陽 ٤ 如 P ١, ŢĹ あ 0) 勿 T A. < 1: 7 仑 を 物 る 附 Ġ の 通<sup>®</sup> 傳 3 27 原 論 P 何 有 備 中 Ø) ₹ 近 2 Ø 46 形 形 用 常 15 ٤ 45 唐 同 役 3 へ、文 Ø ^ Ţ 九 於 華 Ψ. ħ 脚 蓋 6 嬼 稱 榯 新 0) ψ, اد يق 居 た 發 5 6 を 12 • す Ø 安 0 ŀ١ 0 無 てニ 之 作 裝 達 雛 0) 有 ð 縣 12 < 8 6 वि 1: Ŀ. 器 ilia Ma 飾 願 te t ô ٤ i े Ji な ---常 Š 之 Ċ 器 ٤ ٤ 序 T ぁ 酒 τ τ は ざ 居 i 煎 柄 ş 唐 ð, 平 太 あ 物 は 何 15 1= か 否 子石 代 そ -7-5 で 4 5 T 10 è 名 쌺 類 6  $\hat{\mathfrak{I}}_{a\bar{\chi}}$ 頂 確 爐 す あ 彫 明 0) 12 15 所 0) 似 Ġ 쟨 似 鐎 菖 刻 示 柄 て 用 0 透 兒 用 Ó Ħ Ø 枩 途 斗 用 -\$ 香 此 Ø 孔 な 蟀 せ か. 3 形 爐 6 O) )j 油 は 1. 狀 錗 ď は Ġ Ø 3 õ ٤, 温 1: Ž 支 役 穿 全 įij  $\dot{z}$ ; T ż 兄 15 仑 \$2 IHI 近 冠 梭 流 i to 白 器 那 Ж. 10 あ 41 i O) 0

忍 す て そ な 此 b 冬 E n あ Ø 先 O) 唐 12 鐖 3 草 Ĭ 12 斗 Ø ţ 記 本 Ġ 12 3 古 i 本 本 本 Ø) 器 墳 1: ılı. 模  $\vec{T}_i$ 絎 Ø) 墳 Ø 模 安 墳 繈 年. Ø) 橃 は 斗 0 代 靑 年. 共 15 媝 銅 性 15 介 見 質 見 器 六 Ø 0) 中 る を 朝 支 考 樣 遺 考 定 胖 物 な 那 ^ 介 1: 精 ٤ 傳 ъ IJ 件 最 1: 11 來 於 ж な 꿃 傍 b ij 忍 i 重 Š ωE 冬 要 8 i to ď 唐 t 西 す T Ł 方 草 最 る 11 0) 佛 模 12 資 à B 樣 7 料 敎 無 確 婺 脚 ٤ あ Ľ 質 な 衡 ٨ 3 0) 15 0) 物 器 Ď, ъ 8 影 봦 が O) Ľ b 蠳 す て あ γį. 刻 Ŀ ő あ つ τ 8 示 ٤ で

あ

3

Ľ

誰

人

b

疑

問

仑

挾

ŧ

80

肵

τ

あ

8

(6)Ø 箇 被 樣 ò 整 ė や 全• 谷 齊 t て 銹 Ø Ø) O) 銅● は あ 10 1: 井 Š 0) 如 製• 被 è た 称 印 比 氏 0 倉• は 13 籬 は 調 す τ × i (開級第 圖 蓋 左 n 査 T ĮΨ ---簡 垫 τ 체 頂 O) ş 示 PIE. 6 3 て 居 喪 昌 て Ĺ つ 失 略 =: 5 1: T 黑 あ E 完 i η. 葉 製 校 Ş 凡 全 얦 て 座 洞 奸 作 此 居 肜 τ 處 な 精 Ø) di 種 -†-垫 鐶 墳 Ġ 60 Ş IJ 金 見 辺 鍍 何 を て 銅 の ψ. 個 15 る 鉠 金 n あ 6 の 分 f 於 可 留 Ø ŋ b 盒 薄 è を 1-鉳 兄 面 は ŀ١ 遺 影 手 b ٤ 7 原 12 ж 存 O の 籫 τ は を 3  $\mathbf{H}$ 器 ıŀ. D' **-**} 金 Æ đ 珠 1L 銅 74 ő 0) 3 形 め τ O) 蠳 簡 が 全 7 で 發 口 居 其 居 턟 他 髙 堀 徑 あ る 約 Û の 3 約 S は Ł が ż 此 大 あ 破 た 0 碎 t, 等 曹 寸 Š 寸 == は 7 i 形 八 は [15] 今 0) 分 谷 本 分 単. 完 蓔 個 は 11. 古 格 積 靑 好 墳 は Ø 好 略 75 な 綠 塚 外 [ii] 0 11



(Fig. 14) 圖斗鑑式漢種各見發那支 圓四十第





Digitized by GOOgle

UNIVERSITY OF CALFORNIA







(7)分 ŋ **金**• ŧ 銅• 大 盖 퓇 製• は C 大• 内 被 形 形• 盒• 놘 は 稍 印 当版 籬 k 式 hi 簂 大 4 是 形 て は 鐶 あ 个 附 3 ŧ Ш か 破 5 葉 醉 友 座 定 i 仑 τ 腁 0) 完 ٤ 觀 形 r 全 高 垫 與 遺 li. ^ 3 15. 寸 六 器 i 分 ţ は 靑 高 6. 鏞 が 5 Ξ 前 Ø 者 寸 處 Ιi.

ħ

な

は

金

色

を

殘

٤

7

ゐ

ð,

(8)げ 式 T p ろ あ τ 見 銊• て が 繍 あ 製• 如 な つ 盒• 1= る。器 を Ė Ų, 此 な 就 щ 等 は 箇 4 四帳 Ĺ 7.55 底 稍 か τ 0 六 大 南 ゐ 透 17 鮮 ð à Ł 保 箇 全 入 存 分 ď < 墳 高 稍 ŋ 0) 仑 出 坏 宜 約 存 ħ 뫘 す 腰 d; ķ, 張 寸 b 3 Ø Ø 銀 銅 土 9 (J) 'n. 器 鈕 1: 何 0) Ø 打 就 强 r O n Ų. 盒 出 b v. ķ, 形 延 ٤ i ^ τ 述 缺 通 0) 垫 T  $\mathbf{T}$ 衣 居 太 有 べ i i る 面 Ø 0 益 こ、器 形 た ζ, 12 身 九 5 全 11 元 共 i 13 形 to 有 10 は 仑 Z, < 端 存 鍍 外 陶 Ĺ 7 金 ş 被 坏 亨 居 折 re 世 11 8 施 於 8 9 0) b 曲 Ĺ 形 H 0)

12 (9)T 3 金• 底 製• < 鉇• は 鈒 開放が 大 ş. 含 à 語言)大 < h 扁 で 居 平 箇 15 3 形 5 \* を i 少 高一寸九分 < な O) i 破 色 渉 揰 は 板 美 は ð 仑 Ľ 折 ₹ ó 9 な が 曲 全 ķ١ 薄 VŤ 部 完 手 τ 形 0) 緑 打 を 45 仑 83 な i Ł i τ 0 τ 製 B 法 ゆ b T 金 8 隤 あ

13

青

ځ

迄

b

な

ų.

(10)銀•前 製・ 鋺 窷 儉 푆 × + 宇 4 窗 Ġ 3 重 17 合 14 i T あ 0 1: 5 Ĺ 縁 近 <

黑

銹

0)

銀

製

盒

٤

同

様

C

あ

3

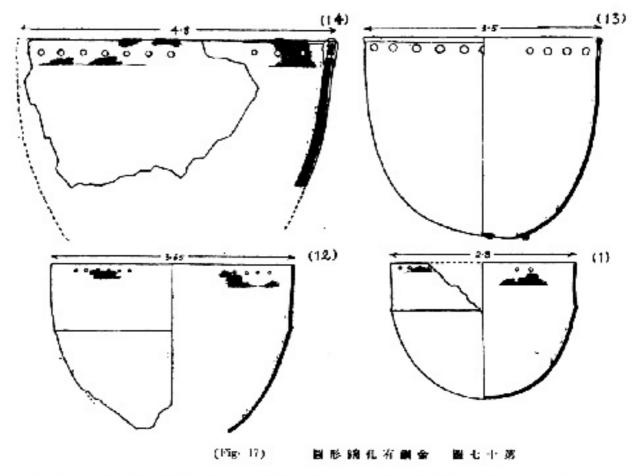

布 側 片 (ll) 緣 金 国 ħί Ż 八 Ø I.S 仑 は 1: 奎 小 内 の み 穫 分 金● 程 出 張 な 絹 2 は 内高 外二 寸 度 ż 復 銅• 幅 遺 低 絲 つ 腹 存 6 布 τ 12 原 製• は ķ, は を通し を以 する ず、共 居 す 有· る 孔· た 澔 孔 は 有• 更 稍 闰 あ 焿 る。 大 1= 12 3 小 つ ķ 义 孔 た 孔 τ # 太も は 3 鋺●廣 b 共 木 12 彏 5 器は 列 た たが 五種 風… 分 Ø 形• 1-緗 П 高一寸六分 が は خر i. く折 く、其 粜 τ 樣 内 を穿 徑二 細 緣 如 が、 形 あ 樣 O) あ 外 7. Ø 兩 近 痕 げ 損

片

p.

は

金

で

あ

(14)

鐵•

列 思 (12) 物 τ の が 前 啉 ٤ 金• ۵ は 3 例 其 te 薤 Ø は *ስ*ነ 3 Ø) 今 Ь. 内 有。 大 推 外 體 孔• ŧ 來 声 す 鉇 b 兩 崩 綠 金 Z 形• 側 者 3 銅 Ż 0) 15 ٤ 製 鏞 1-破 布 片 な 奎 6 片 Ċ 以 る 小 ٨ 0 Ξ 7 ŦL 殪 箶 D. ٤ 被 が 艬 殦 0 存 ž は 開. 1 τ Ĺ 推 n 沿 Ļ١ ۵ す τ τ T ろ ዹ 居 T ۵ ŧ Ð ž な 小 る 0 0 が p; p: £L が Ť: # 出 đ) が ž 來 の 蚁 器 考 5 3 胝 S 運業 12十 部 復 6 部 間 僅 は 隔 原 n ķ. 喪 す る。日初約三寸六分位 失 仓 ηſ

-3

稍 (13)τ の 或 製 金• k 作 銅• る 方 5 間 で 有● ķ\_ 隅 あ 孔• 二位 分 偏 6 鈍。 ٤ 器 形• を τ IJ 形 <u></u> 0版 徑 τ 稍 か 六 笲 あ 17 分 た 不 3 ---分寫的 簡 0 n 整 孔 尼 齊 τ te あ 7 は **風祭** 13十 開 D. 前 る ş Z 緣 諸 其 3 は 漏 0) 外 は Ø 前 外 10 漩 側 折 手 12 者 ŋ な は 曲 ろ ď 元 げ 1 同 反 1 ن Ľ Ĺ 孔 何 て 分徑 者 7 あ 稍 4 η, が 附 靐 繊 'n 周 底 厚 1. 物 手 r. 沿 用課 强力 が は

密 鋾 地• 5 蓍 金• Ø が 是 準 銅◆ τ は 板 張● 徑 有• 痕 ۵ を 凡 張 孔• 迹 Ş 底 そ 辦。 0 は τ 形• ħ. 个 あ 寸 ŧ 0) 3 缺 简 深  $\Box$ 失 緣 手 殘 i 缺 ķī. Ø 7 椀 は Ĺ 朋 叉 形 τ 7 1: t 僅 な あ 小 孔 Ļ٠ 0 1: Þ.  $\dot{v}$ 箶 矢 連 5 0) 張 綴 小 i < ŋ 破 前 鐵 厅 掌 諸 心 ţ 分原 器 t, 韶 此 3 Ø め Ħ 遹 外 な 樣 仁 面 Q布 1: 15

Digitized by Google

i

T

居

る

此

ð

è

Ø)

Č

を

以

t

並

色

奎

留

83

孔 徨 開 Ļ٠ τ 居 つ た ę Ø 3 見 3 'nſ ð T あ 3 ó

此 之 來 te 處 た 以 上. 明 Č 12 (: 數 Ē 布 種 す J٢ 思 0) 3 を 碊 有 ţ ዹ 存 孔 得 Ø). 鋺 な で i 形 い。 た あ H る Ø) つ 肱 器 が ۶, 果 部 物 甑 1= i 1: 12 似 τ 於 b 孔 t: 如 Ļ١ Ę 何 Ŀ 開 種 な 何 12 (J) 6 ķ. ò 器 Ħ τ 物 的 居 緣 邊 b 1: か 2 10 使 3 用 2 乽 b は < 考 せ 贯 Ġ Ø 6 n 0) 小 孔 た 用 n か 途 ţ な 穻 が 个 か 败 ŧ Ġ t,

は

容

器

T

な

ψ.

ŧ

知

12

な

7 共 で Ø r n あ 除 15 例 7 以 S ď 更 Ŀ 9 般 'n 金 ŀ١ Ħ, τ 我 見 ٤ 1= 人 14 Ġ Ŀ 製 旣 の 他 ķ 李 民 ţ 箈 用 は Ø 12 畑 朝 が 4. 悉 記 途 以 所 器 述 τ F 15 i < 前 曆 Č ~ D か: 云 不 髙 た 斯 た 泚 ъ 高 坏 如 全 通 つ 麗 會 は 0) 靈 鈒 τ < 9 畤 な 1 如 此 は 椀 金. 器 化 £ け < 冠 鐎 盒 Ø 12 3 る Ø n 과 别 數 塚 の 塚 古 ば £ t 墳 Ø 1 如 發 ď 15 を <. 飮 i 藂 存 과 兒 5 + £ な 食 す 器 Ø) τ な か. ď 器 此 1. 3 狐 金 6 K, 鍮 我 陱 Ø 1 は 共 製 凡 界 ζ 器 K Ž 銅 容 17  $\leq$ 器 to は は そ の 器 飮 徃 人 通 ŧ 金 儖 夺 食 + 有 は 盛 剧 1= B 來 な 鐎 1-製 用 點 朝 南 Ø 飮 斗 容 鮮 許 器 켗 鮮 む 用 弌 な 食 22 τ Ø Ø 9 3 12 Ϋ́ τ た か が D :E 亦 0) 簽 墳 用 俗 3 5 あ 特 b す 事 見 15 1: 8 ゎ 殊 ŧ 實 於 3 f. Ġ 11 Ø) 品 6 其 對 3 が Ø

Digitized by Google

特 で 羅 ぁ あ 居 瓦 稍 #: 羅 3 場 ď 叉 (X® 殊 出 時 0 以 3 0 ٤ k 0) が 及 台 は 靑 代 τ 0 來 1: た τ 쁘 あ 下 形 T 新 び 銁 奢 τ に 今 7 す ť 2 式 る ろ 羅 ÷ 任 侈 b П 가 Ľ T ゐ 製 は る 樣 は 通 那 畤  $\wedge$ は nn Fr 特 朝 髙 器 S \_ 銅 Ø 15 朝 鲖 例 地 代 般 Ø 鮮 如 坏 物 示 器 に 思 鯡 C 器 方 以  $\tau$ 1= て 1= ئ à Ø 此 0) 12 來 あ O Ø Ø 3 τ 用 あ 汲 b τ は 如 の 昌 n 副 ď ð 韓 る)|唐 水 居 3 ð 元 ŧ 特 塚 Ľ Î 鑑 葬 j 墳 1: b 伹 Л 來 は 6 E Ø な Ø) 本 て は D> 15 Ø 果 i 其 金 被 書に n 見 髙 ŀ١ 6 内 6 あ 楡 ぞ 鐖 1: 杓 實 屬 痱 Ø 12 地 だ (V) は 7 入 斗 Ą -ŕ 器 者 0) 通 T 新 な 2 稀 装 1: χ'n t 15 殼 12 Ø 例 垫 故 Ø ð 羅 ぎ T 飾 5 χ), Ŧ 5 て 使 C 健 身 Ø 此 1: 6 O あり さ云 into La b あ te つ 如 朋 分 は あ Ø) 酷 等 が 風 銅 つ τ T 15 ₹ Ĺ が τ n 9 金 他 俗 似 鋺 ሕ 15 新 估 ć Ġ 高 Ŀ ᄺ 10 冠 么 Ŀ 銅 の 隨 i. 15 羅 īE. 瓠 貴 p. 記 耳 0) 塚 器 b Ġ τ 盒 此 分 此 ध 王 i 壶 T ٤ 1 ` 0) 0) Ф 等 華 'n 0) 族 < 0) 아 形 て実 b あ 於 非 Š ょ 3 垫 麗 金 支 잔 0 塚 そ 解 け ŋ 發 か 0 が 常 な 冠 愛 那 T Ō 6 食 時 1: n Ġ 見 る 12 塚 Ġ 用 Ø は 器 如 發 12 0) 金 特 μſ 代 3 す Ė 0) 作 之 1-生 で ਣੇ 近 屆 E à 用 數 14 ъ を 除 品 入 通 か ٤ t 盎 3 發 は ļ. 多 棚 電 出 ŀ٠ て 0 特 矢 た 箱 あ 常 < Ġ 0 墳 뷴 Ľ τ i to 豐 ð 15 張 州 f Ø 75 d: 亦 ф が す Ţ 他 6 0 金 Ø 器 9 ì 富 銅 る で ð) る ゎ の て 新 O) July 1 T あ 例 等 T 及 τ 9 新 3

允

..

80

'n

Æ

×

#### に達 ひな

(1)元素艦の耳は器具者の格好からではなく、婚女なごの頭上に載 目のものが多く、時には大きなものに於いては腹部以下に来るこ せて運搬する時の便食に従って附けられたものが多いので、下り

(2)大路緘蝶会開附近の古墳から、銀製高杯が昨年の登棚に際して 最見せられたと聞いた。

(m)慶州附近の古墳出土のもの及び日本内域古墳の景見品を参考の 偉めに掲げる。正倉院の胡錦は、東高珠光」第三番参拝。

(5)谷井委員の受糧に係る昌寧古墳から愛見されたものであつて、 (4)才外と握する講器は支那にもめる。 匙は鱧斗に蝶で基の無い器 などの併せ見るに於て珠に 興味を覺わる。(新絵四清古鑑第二冊) の経路ヒテゴ(種)から出てたもので、矢張り難を中観して之に使 角標字の牛が以て現はす可き器に進ひ立い。及た日本の柄杓はは て最多から、矢張り此の加き柄杓であつたろうで思ばれる。兎に 古平面平川県の共路製造所敷建に於いて類似の形式を有する鋼製 の避品として殆んど頭畔の器を掲げてゐる。又非朝鮮平壤の西郊。 五間に示す如くである。なは「帝楽博物館鑑賞鑑」にも田中光顯的 今と總督府傳物館に載する。形狀新安縣出土品と酷似するは第十 用したものでわるこ、大槻知電氏が淡かれてあるのは、朝鮮の側 進手が発見せられた。今ま平橿高品牌利所内に載せらてゐる。

> (7)億斗に就いては「考古園」巻十八に間を楽げてあるが京師に於 幾小な擧げて説明な試みてゐるのな拳派 せぇ。 るる。なは Laufer Chinese Pottery (前書) pp?!!—108 に主製 さわる。 以て其一般な知るここが出来る。端方の「幽露吉会論 外」と云ひ、天に奪上集斗、瞋首平蔵斗等三器な繋げてゐる。博 て繋だものに触いて乾明して「李氏鏡云、緑北布斗、不可以絶酒 の祖母でわる父た、佛、鐘、銅鐸なるものも類似の器形な者とで (髪た)に「孤建始」。早六月十四日、中谷士造郷鎌斗、東三斤九阿容 有柄者统、知其喋喋清之其脐云的以大斗、则斗亦可以爲钦咎也」 以温物者耳、蟾蜍子、使厨人排斗、以食代之。則古者行食以斗、而 明こしては「右側耳、有流、右柄無鉢、是器鍋斗也、酢情以斗之可 古鵬綠(巻甘)には鹿龍星鏡斗、浅龍首鏡斗二路を贈し、挟着の説 觀云鐵刁斗也。 進霽三是而有柄、 鐘闢之斗 有鳍有柄、 取象於北 黎、禹斗及可提也、艾田挹彼注兹"此有提乃可注电"於文勒从斗鄉 一斗の館した龍首の器を繋げてゐる。此格は情な金冠塚最見の器 此為附从句配用句也、開長安布人、東一路朝日村陵遇兵機謀、繁

(8)「法陳寺大鏡」(磐五十六集)に同寺霧県の御物龍音鏡斗な載せて のでわる。(第十五層) ぬる。是は上宮太平所用の油差しこ傳へてゐるが、全く後式のも

(リ)内地鉄見の鸚鵡であって、今ま東京金線博物館の所収に備るも のは大の如くである。(後藤守一君の調査に依る)

大和國市邊群縣和村大字首之內字三番双古墳

(6)「東瀛珠光」第四個に正倉院御物中の白銅柄音雄、常駒桐音雄、金

動構香建の三品が載せられてゐる。 法原学の指令建じ[法院大鎮]

細菌の映画でHigh, House-Prining等をはじめ、一々枚楽に達がな 所用と傳へられてゐる。なは唐代の精楽に現けれた柄香建は最煌 第三、第十四、第四十九集に三側を掲げ、其の一は山骨大兄皇子の

**駿河嶼靜岡市告羽町清水公園古墳** 岩代属岩巢都满田村大学和语古墳 下野國是利市大字是利古墳 武藏國北岭王群第末村大字小見古墳 上野國群馬郡總計斯附近古墳

ö

Ø 金属规律器

Ŀ

(1) 慶州附近の七陵等からは此の類の金職器が以前から離較見せら

なほこれに近い網鎖は正倉院や法院寺等に修べられてゐる。 更前國東松浦縣鎮村大字鏡古墳

因婦園氣高都正條村大字静見古墳

與她膀覽卷十一)

Digitized by Google

# 第四節 漆器及木器附貝器

## (個面第二人一第三

怪 Щ. i 葬 量 Ţ Ø Ł 木 せ 1 器 形 遙 瀸 b t 存 粃 p, Š ŧ 12 10 等 要 τ 漆 ٤ 保 器 i ż あ T Ľ 詳 存 居 な 0 t 0) は 1 つ Ļ٠ 其 俤 -す 困 *†*: 難 0) \* ٤ i B 質 な Š は 此 r. 料 足 ţ: 漆 è Ø) Ø 器 啉 8 0) ŗ ŀ. で 樣 呇 2 0 あ 1, 7 が 破 な 6 ነት 本 b 3 充 今 爲 來 Ø) 木 分 ŧ 金 を 15 推 器 で 本 μį 殆 O) 祭 記 ďί 製 腐 h 世 i 墳 容 ₹ Ġ 朴 7: 發 器 見 Ł 16 見 土 V. な 1: S 器 ò Ø 斷 所 か 金 遺 2 t 片 次 t 屬 ¢ 物 な あ Z 器 15 15 2 程 3 於 な 3 が は € 甚 ŀ١ 數 敢 7 1-1: 此 副 70 多 Ŕ

漆 釜 の 見 再 器 Ŀ 此 後 U. ď١ 等 片 5 12 最 見 第 0 0) 斷 5 初 片 木 影 殘 Ø) 漆 Ø 號 è 2 調 器 τ 釜 附 査 な 著 (\$ 居 0) Š ¢ 翌 ί 孰 な 間 つ τ n 年. 1: 0 15 3 居 P 1: b h. 置 0 榔 3 月 Ġ t Ø Ø 0 'n٠ p, : 東 が 5 n 再 2 半 T 查 少 碓 部 は đ < 0) Вb 崩 結 銭 13 2 6 1: 釜 果 15 te 記 1: 5 0 (V) て、 此 間 Ľ 本 Ĺ ŧ Ŧ は 1: 15 b Æ 旣 處 Š Ø) 7 遺 述 其 T i つ 1: T Ø 物 0) あ 6 主 大 は 陶 5 が、な O) 其 M Œ. な t 後 Ø 4. 3 第 遺 蓋 ほ 年 破 醉 第 坏 四 品 + 號 闪 Л Ù to 號 釜 τ 記 發

述 木• 古 器. 5 Ø 類 ٤ 15 i す τ 3 先 づ 舉 < μJ ਵੇ b Ø) は 器. **L**. Ø) 殘 缺 て đ) つ て、之に

は

膫

形

Digitized by Google

黒 は 前 な光 縧 部 を 破 節 ķ÷ 漆 15 推 片 1 金 1: 奎 附 i 举 15 述 銅 ţ 得 Ĺ 7 基 ^< た S の İL た 覆 ば あ ŀ١ 金 破 T 2 金 輪 此 Æ. 鲖 1: 描 銄 者 -を が \_: b 製 加 は 葉 Ļ١ 盒 <u>六</u> 上 水 Ø た 座 僴 復 ď 0 材 附 分 ę 原 Ž. 部 ŧ あ Ø) (4) (4) 思 3 15 刳 鐶 る で は (1)相 金 0 Ø あ 似 礼 狙 t あ は る。(幹十八) る。今 た 作 盒 の 3 鐶 b 滞 0 Ø ż 仑 t: 分 Ø 盏 萩 ť 附 围 3  $\simeq$ 面 あ け 思 4. は た 内 緣 つ は 素 1: 被 è Ø れ 地 Ø 小 3 せ Š Ţ. Ø 部 Ø b Į, 儘 が 削 分 Ø で、今 で 認 籠 3 O) あ 形 盖 ď 65 ŧ 狀 で 15 4 6 **学**口 は 苁 が Ł れ 分內的外寸 亢 る T Ø) 度 は 圖 £ b

形 は 扳 9  $T_{i}$ Ļ٠ 割 粃 Į, 分 Š 帶 分 台 (P) 5 蓋 か Ø 内 it. 奎 10 な Ġ 0) 全 置 外 低 器• 盒 中 盖● 闽 仑 V٠ Ļ١ Ļ٠ 蚁 央 ŀΞ 7 測 盛 Ø は 12 黑 孰 4 9 ŋ 奩 大 漤 n 表 盖 ş 小 ሎ に 遺 の 岶 ť 施 頺 ΞΞ 15 内 存 b 窗 Ĺ の 鋸 m \_ Ĺ 盖 Ø £ 歯 E て つ 船 小 to 紋 少 Ø ۵ £L 中 ٤ か を 内 3 央 ٤ 仑 潍 谾 < Ł 存 কক 1b < 刳 Ø 15.模 鈕 t 思 ì 駹 9 分一 ð) τ 金 は た 9 和 物 دة 漥 n繞 b ろ を 3 ò 5 0) y, Ø 事: が M Ħ, 1: i 10 12 過 固 Ĺ 痕 其 の ţ t が 形 ょ Ø à. つ 外 ŋ な 13 T Ľ 其 部 側 萷 ķ. は 知 80%0) 分 K 脊 四央 Ċ, 淹 確 1. は ď 分厚 塗 遺 n 敷 か 徑 は な ъ 條 違 9 2 は (学) 0) T ŲŲ 0) 0 廷 居 緗 4 T

氼 1: 木 器 料 片 飾 3 i. 25 7 木 は 徑 **寸** 1: 近 ŀ٠ H). 形 板\* 0 上 1: 漤 綸 Ø ħ 3 b 0)

阎

Digitized by Google

七四

器 六 發 ろ 見 就 一厚 以 底 分 中 Ŀ 놘 を D, 外 數 5 0) ₹ 側 示 外 i n Ø は Ġ 兩 多 木 た 思 쌦 心 Ľ T. は 面 V. 1 云 0) Ø 色 n 稍 は 漤 خر 内 3 器 (野八)次 兩 p: 側 々 其 厚 面 Ľ は ٤ 1: Ø 朱 ķ١ 製 1-漆 τ 色 黑 少 は 1F 15 漆 ž H i 论 0) 漤 ž 板 具 塗 つ to ¢ to 形 台 竛 0 内 τ 到。 若 窪 ħ: 0 板。 Ł あ Ø τ **原**思 6.5 り、(日 ¢ **III** • あ \$L 形。點 は 丈 る。(国 分餘 淺 け نك Ø 他 是 ť b .E ŀ١ 完 此 0) は Ш Ø 數 是 O) 成 等 枚 如 は ر は は 徑 相 Ė Ţ 木 ---器 重 b は 'n 寸 0 徑 な 15 な か・ 六 煁 ど 24 つ 分 寸 đ) 0 D.

要

な

贄

料

٣

L

7

特

記

す

可

ŧ

ė

Ø

15

尉

す

Digitized by Google

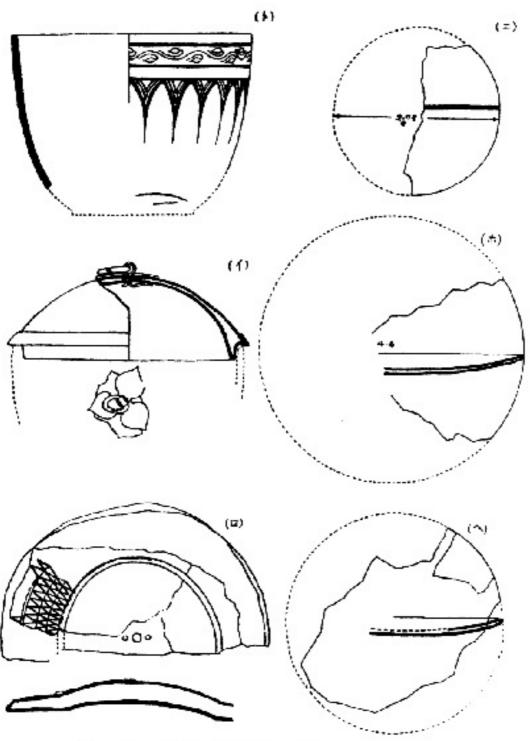

(Fig. 18) 圖器達見發展冠金 圖八十節

Digitized by Google

Criginal from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

た 氏 τ ģ 5 面 是 I: が 見 を 見 器 陌 が 黑 ð ð 其 域 旣 處 漤 3 他 τ 1: で 1-矢 1: 獲 Ł 漢 あ 張 於 た 代 内 ŋ つ 潰 頃 7 V. 面  $\mathbf{III}$ 若 T 0 物 ŧ 0 b 獱 舟 Ĺ 朱 類 認 其  $\mathbf{H}$ 坏 塗 ď 0 15 + め が 12 5 滿 於 反 市 ö 洲 對 n ķ٠ В Ø る 古 τ で ታን፣ 面 墳 あ ģ Ľ 穩 白 T は 當 同 0 發 巧 1: 今 T 4. 事 見 な 15 11 あ П Ł H 5 1-ろ て 1: 7 ば 於 ż あ 漆 餘 'n χ'n, ŀ٠ الم (۱۹) 器 ۵ b) τ 兀 叉 12 3 來 Ġ 1 **(**‡ 重 我 徴 JĻ. 3 < 器 h 13 n 1: 3 0) を ス ٤ 椀 於 模 な 17 V٠ . . 造 1 7 Ľ 腁 外

翌 狀 樣 朱 同 器 察 表 ĸ 樣 紋 紋 色 形 面 ť ķ١ 氼 奎 併 0) Ø) 3 外 ż 10 6 E 椀 置 殘 波 認 描 面 i 漆 n 片 の ð 紋 r 器 め か な る щ 緣 其 が 黑 3 ほ が 中 3 れ K 今 遺 Ø 色 た 深 か 存 金 間 15 3 5 漆 簡 ŧ ¥ ų, 及 餇 i 12 成 漆 が 繒 共 深 椀 \* 若 出 τ 何 て ž 形 b O) 3 k١ ٤ 氅 等 b 來 保 鉢•形 0) る ₹ 種 ŋ な 存 か 形 te ę 是 は Ø 外 の < す 復 0) の は 黃 售 **6**0, 簡 面 な る 器 Ġ 器 金 彩 耴 1: 深约三 寸 寸 行 行 的 囚 寸 爲 i 0 侼 形 0) 1: は た を な 得 在 覆 硝 を 加 黑 0) 唐 3 L 棆 知 草 ^ 漆 を 子 0 15 7 8 を T 遺 板 破 を O) 足 居 加 Ŀ あ 現 片 憾 10 3 0 É 15 11 3 挾 が 大 つ 1: *†*: が た 朱 す 存 Ŀ ; h 3 其 出 b 5 色 8 Ľ t 在 0) 來 O) 下 是 i を i Ĺ Ġ は が な 1: 以 は ŧ て 0 碳 あ 居 片 下 T 矢 -> は つ *7*0 × 帶 張 た 向 つ 1: i, Ø 内 Ø た 9 è J. 5 で、今 後 長 K 内 が 見 つ i ď, 共 な 果 面 當 7 覆 Œ 尖 子. ŧ 推 和 の i,

セカ

棆 0) 項 K 共 0 說 明 奎 試 4 3 Z ٤ *t*:

思 别 た の ^< 數 K は た è 以 15 樣 Ŀ は 木 ķ : te Ø 方 は 發 棺 M P) δ 兒 本 用 柱 容 を が fi 途 器 せ 孰 記 形 墳 不 Š 5 す 12 Ø Ł 明 際 0 綳 n b 淇 12 木◆ T 1: 0 長 漆 棺• 0 0) 說 厚 片 は 木 木 肜 及 板 中 す を 漆 0) 部 漆 紋 濼 42 뀲 明 ð, 槕 15 な 9 黑 奎 面 て 搫 r 1-す II 漆 仔 げ ۵ 此 đ) 漆 ሎ + 2 を 施 た O) t: 塗 O) ٤ 外 i ð 6 Ľ *t*: が 各 C 0 1: 出 あ O 種 Š 片 C が b 來 0) 3 老 就 木 仑 'n. ts Ø 此 i 銀 漆 が ķ١ 7 製 器 あ Ø Ø ķ١ 以 事 外 ŧ が ŋ Ø 宜 殊 뇺 蟆 漆 下 あ 少 t 1-番 Ŀ 3 つ す 1: 用 て i ð 前 5 5 葦 綴 ぁ 疋 倂 i 浝 附 1: 红 i は 述 け Ò 1

の \_\_\_  $(\mathbf{p})$ は 挌 十 多 稍 方 O) (=)子 1: E < 種 12 斜 鋸 Ħ 載 簡 O 器 唐 柊 歯 r 單 形 せ 尃 朱 子 ż 紋 1: な 見 形 紋 漆 直 幾 垫 花 て 線 何 を S の 現 Þſ 間 現 紋 學 列 1= は は à i Ø) 的 ٤ 木 紋 i t: ... 樣 方 頮 *t*: 器 内 ŧ Ŀ か 1: て を Ġ 0  $(\wedge)$ 縩 (1)Ė Ø Ø) が 漆 Ĥ S 堅 ť 鋸 黃 縞 繪 て Ĺ あ 齒 ? 樣 T 10 狀 つ を 叉 1: は Ø 0) ゐ 旣 樣 以 文 3 其 紋 紋 樣 Ţţ, 他 記 樣 τ を 0 漆 Ø 奎 を  $\Box$ 靑 現 字 朱 中 J۴ 加 最 朱 は 形 白 ф < i Ė Ø 綠 b 4= 蓮 \* 華 to Ø 文 3 認 Ξ 樣 て 紁 d) 類 Į, s te な 色 ŧ 描 5 Ø ď で 描 描 は te ķ٠ t 1: 볿 描 ŧ 1: Ļ١ あ Ħ. 模 1: ķ١ ŧ 版 第 樣 3 b 1: Ø つ

τ

見

度

ŀ١

۲

思

4

2

伹 1: た な 6 是 小 Ġ Ø ほ \* 此 片 で の が ٤ ð は の 告 絑 靑 な あ 青 白 叉 な S (調整)併 黑 黃 た 不 等 等 右 擊 0) 0) Œ O) ٤ 色 色 直 な 此 を 模 は 線 华 用 樣 密 紋 Ľ 陀 T a O) τ 外 あ 傦 7 b 始 馬 15 2 頗 唐 7 化 の 拱 鉛 る 草 形 異 1-紋 だ 樣 幼 油 ż γ. な 稚 b 3 Ŀ 拙 交 似 な 見 手 Ļ١ た (2 b 法 -( 3 3 描 0 曲 奎 Č 線 示 種 ķ. Ž, 1: す 0 垫 晑 ፌ 朱 Ġ 外 樣 色 過 O) は C つ à. Ŀ 無 描 描 な あ

ろ

ò

Ž

思

は

te

3

1: 測 其 Ø は な は t な 漆 事 せ O Ĺ 木 15 9 新 ð 用 た 5 Ø Д 途 H. B 採 Ø n せ ļ < 頺 漆 3 は つ がの度 頗 破 3 は 述 0) は 旣 支 壞 遺 ₹ を .f: 5 べ 知 品 な **ት** 那 i 器 " 3 9 < て 易 迄 Č が 3 北 其 闗 鮮 ίt 共 P か 4. 舜 至 野 樂 Ø 5 0) 無 1  $\tau_{i}$ 容 博 9 浪 技 始 0) 10 ż 7 1: 術 ŧ 畤 が 器 の 當 术 Ľ 古 始 を 0) 2 代 i 防 行 墳 to 淮 ŧ 靐 支 12 步 か b つ ¢ は τ 最 那 爲 JĮ: i た J. 6 の 1: 1: b 10 Ø Š 0 は め 於 驚 傳 부 2 違 12 性 τ 起 嫒 贺 < け 3 O <  $^{\sim}$ 發 見 は な 7 Ŀ る 可 0 生 漆 4 文 1: 水 3 < ゐ 焩 固 器 5 精 分 Ł ð Ø 巧 た ょ が が Ø 0 0) n z, 其 Ŀ 滐 術 9 浸 ŧ な 模 秦 27 透 n O) Ø) η, O) 進 後 樣 Ġ 漢 は t r 7 步 漢 繪 15 信 あ 受 あ b 頃 蓝 之 Ċ 3 け 奎 Ŧ 么 不 慾 O) 垫 ŧ つ

Digitized by Google

T

12

潔

0

Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

-55 24

嗼

現

推

PЧ

襋

4

ZŁ,

木

1:

支 紋 此 傳 な 近 世 な Ž 樣 Ø 3 ٤ 那 i i ķ, τ 自 文 Ġ 時 は 0) 技 *†*: かゝ め 代 甚 衝 武 髹 O) 6 õ 天 だ 0 が が ٤ 朝 Ø 漤 作 ť 幼 行 阜 正 は 鮮 漤 O 7 倉 꼾 稚 最 あ 技 1: k-は Ø 院 入 O) な 膊 ろ(4) # 衠 Ò n ė 遺 其 1 ð 1: 漆 顯 b) O) O 빏 更 0) 保 蓍 で 點 b 部 古 他 77 が ø, な 新 あ O) 司 發 滿 5 3 せ S Ħ 羅 3 極 見 洲 見 察 置 6 事 15 本 貫 1ž 7 15 찬 せ 存 n か P 6 T で 5 於 在 が b ħ 固 考 傅 i 1: tr Ļ, n ධ あ ľ t 伔 b S る は ょ m が<sub>、10</sub>, 之 居 įΨ 6 9 て H Ò 9 日 城 あ れ(8)支 し 本 Б つ t: 殊 那 T £ 12 木 ъ; т, 新 3 此 ŋ 12 膃 12 金 12 0) かい 쬈 以 唐 於 O) 1: 3 木 冠 5 於 棺 Ш 塚 朝 前 朝 髹 垫 ŀ٠ 確 て 货 鮮 早 製 漤 T Ļ٠ Ø 作 11 τ 漤 は 見 1 < 0) 證 漢 其 特 技 淹 無 於 す Ø Ø 衕 九 漤 殊 < の 漆 13 9 60 器 败 で 盎 Ė 南 T 技 Ø 3 製 は 循 鋑 あ 鮮 は 0) b の 之 其 耥 達 ۲ 1: 古 は つ 言 が 1: 於 仑 流 0) Ś 妙

此 漢 Ø て 描 遺 以 叉 0 品 t T. 後 ķ٠ 唐 法 た 注 b 代 E 意 固 ŧ す 由 4= t O) 於 で Ti] 3 69 此 け 無 ş Ė Ø) < Ø) る で 銫 漆 犐 3 7 陀 は あ 圍 倌 漆 上 3 を 15 酸 器 j 出 3 J: 白 化 る 靑 思 鉛 Ø b 4 黃 1= 彩 Ø 等 が で 油 紿 H 無 ş. ţ C 本 以 交 あ 60 1: 樂 τ る ^ 基 於 描 τ 浪 作 7 rli: は ¢ 墳 12 場 旣 2 彼 合 1: 4-0 O) 出 0) 6 記 推 手 i ± Ø 卞 品 注: τ 1: 時 τ あ 通 の 代 Ł 金 9 3 是 冠 Ø 包 色 分 遺 塚 は 漆

3

2

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

物 70 は T 橘 あ 夫 8 Ø) 人 法 漆 筥 厨 隆 4 子 寺 毫 玉 虫 多 座 厨 < 0) -7-其 綸 Ø) 0 þ. 實 あ 臺 9,00 例 座 奈 を Ø) 認 良 繒 朝 Ŀ め 卽 は 3 Ø Ü to t 唐 Ø) あ 代 こし 0) 久 6 Ø) の 時 ď È 期 7 Ø) は、正 Ġ 0 倉 Č

Œ 周 眀 ħ ば τ 共 緣 てし て、斯 な 居 'n١ 木 15 5 0) 15 漆 つ ł 金 *†*: 欔 な 器 ó 輪 銅 難 天 さ ぶ つた。それ Ø) 併 10 Ø 然 簃 か 就 玃 E ᇤ ŋ 0 Ċ 輪 7: 借 稍 4: ż て τ を Ø) 利 附 ķ. k は 加 今 4 か 記 用 火 後 は ^ な 仏 Ĺ i 形 Ť. t: 7: Ġ 早く出 1: τ 0 别 b ず、精 >\* 置 器 鮑 4= 此 ので 物 < Ø 記 t 0) 査 è ٤ 貝 述 あ i の 遺 Ø 殼 に する磁 品 つた 先 1: 際 τ Ŀ は Ň. 1= 具・ 龙 加 2 5 内 0 貝 짧. è J. りであ 4 T 澔 ٤ 珍 Ŋ. ě み 運 G T ð, が 搬 知 0) る。是 破 T i. 移 9 壊 輪 あ ŀ٠ 得 動 ì it 3 ł 仑 3 矩 O) T 玻 加 Ø 形 Ø 際 居 2 堣 ^ 全 云 3 樣 つて 1: 器 -5 一く破 b 0) iż. 3 đ, 完 b 共 な O) るな 碎 Ø 形 仔 H 7 Ţ 奎 あ ż 12

1

## (1)「朝鮮古統顯譜」第三個符合者。

Stein: Seriotia. Vol IV PL LII 及其の税明を見る可く、此等に難動城等から出土してゐる。スタイン氏の教媳具嗾餐兒の淺杯は夢睡、第三巻第一駿)を見る。榛香の母杯を換したものに隋痛洲棒を描いた漆片に就いては「腐満湖に於ける君古學的研究」(東洋標を描いた漆片に就いては「腐満湖に於ける君古學的研究」(東洋

游器

及水

(3)支がに於いて漆器製作の事に非常に古く、巫賞にも「厥資療経」(東洋条展第八巻第一號)に祀と置いた。なほ大英原物館栽培職置之業を果く内部な朱鷺してあるこさと注意す可きであらう。とには真な鬼敵闘中、婦人車髪の闘の総叢の傍に置いてある漆 盤の 外部女鬼敵闘中、婦人車髪の闘の総叢の傍に置いてある漆 盤の 外部女鬼敵闘中、婦人車髪の闘の総叢の傍に置いてある漆 盤の 外部女鬼敵闘中、婦人車髪の闘の総叢の傍に置いてある漆 盤の 外部女鬼敵闘中、婦人車髪の闘の総叢の傍に置いてある漆をの 外部女児の 上に (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語画) (東洋語の) 大変 (東洋語の) 大変 (東洋語の) (東洋語の) 大変 (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語の) (東洋語

Digitized by Google

院

『陳夏子散像其人皆與千戸候等』で云はる「異ななすものがあつた 此等の事は疑顧の『曹権職』に其の要領を察して貼る。なほとting 五部の漆を取て蓋いた凡があつたことは「磐中記」にも見むてゐる て痛せられる(更健)。後代に張つて完全なる終器の存在して居つ たものかざか不明である。漢代に至つて雲々其の用が膜くなり、 ことを確定してゐるものであるが、単なる「ワコシュ」として剛心 た句優にも楽几のことが出てゐる。此等は周代器用に漆を練つた さした地方がわり、周崎春宵には「市東漆東落骸」のこと見む、又 Vol. I. Chap VI 等象医 marrherg の美術史(前提)、Bushell, Chinese Art. (London, 1909) たことは本文に述べた難り。魏の時に接賓者案の題あり、晋の時

(4)前註(21)参照。 (4)開野博士「新に賢捌せる樂派の古墳」「魏督府大正五年度古録真 査報告書」(前出)参照。今ま建督府博物館に其の遺品がある。

## (日)「東森株光」蒋多婧等多紙。

- (7)日本武尊の時末石智福禄を木に施したこさを傳へてゐる。其後 皇の時継部司の職例を定められたる云ふ。(黒川真頼・王藝貴科)巻 孝徳天皇の特殊部司を置き、天武天皇の時亦陳を登明し、文武天 七等金班)
- (8)慶州地方に於いて其後漆を座することに「東國奥地特難」(餐甘 等南鮮諸道禄を産する地方多く、淡山、津原等禄に闘する地名の を想察せしめる。 準止あることはい言くから病跡に淡礬を作る技術の行はれたこと 一)慶州の土産中に漆を撃げてぬるのでも分かる。其他夏尚全藤
- (2)密轄僧一に「沒多僧」で云ふ。王由厨子橋夫人居子等の輪に続い 學紀要第一冊)法院寺大統、(第十三集)等參照。 ては、工學博士伊東忠太丘。法醫寺建築論」(東京帝國大學工科大

(Fig. 19) 圖 盦 器 漆 中 卷 圖 箴 史 女 筆 之 愷 勵 圖九十第

Digitized by Google

/\. H.

Criginal from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

筃 Ø 位 木 鉄 漤 は 槨 器 釜 訪 0) 庛 3 Ø 東 閒 大 共 部 臺 鐎 坂 鐡 附 라 等 玻 釜 坏 0 諸 璃 Ø を M 氏 器 周 略 近 0) Ø 圍 đ 2 記 破 1: 復 な 鉄 片 於 原 す 2 大 V١ į τ 2 小 τ 得 居 處 + 前 る。 今 1= Ħ. 數 遞 1: 倜 O ż 相 を ł: 此 發 牃 等 致 見 金 i 0) 囚 破 て水 た。其 製 片 各 棺 を 種 Ø 繼 1: 詳 O) ŧ. 近 容 細 合 な 器 ٧, 第 ίÌ 3 'n 二、第二 發 は 兄 船 ďδ

な に 玻 作 (1)紐 が ŀ١ 3 稍 11 瑚 器 仑 9 t 1= 挾 紐 虓 Ø 割 ħ 見 底 四 n 0 Ĺ, 離 合 鄊 3 Ø で 細 緱 部 n 1 £H• 五 檬 大 12 ත Ļ١ Ø て 深 模∙ 帶 な 接 à 頂 様◆ 3 凸 ŀ١ 玻 器 所 な i を 湉 帶 坏 附• 謂 氣 繞 は て、青 て 15 坏。 金 (編版第三十) 泡 透 Ġ あ は 餱 銀 が 眀 色 Ĺ 周 を 3 其 畫 釉(gold and silver iridescence)は あ 0) 幽 張 Ø 5 玻 0 出 鋸 15 Ø D 處 瑚 閊 ٤ 底 徑 沿 齒 は で 1-部 \_ 器 狀 ሑ 精 出 底 τ Ø Ø は 寸 靑 良 來 船 Ŀ 缺 玻 0) T 1-色 部 瑶 け 分 作 Ò 於 ŧ 11 Ŧī. 紐 T 3 ð け 出 JĮ. 模 厘 ゐ は が る i 樣 推 0 3 少 見 £ 定 τ 部 が O) 殆 5 i 同 B 分 加 で ん < 樣 約 n 3 垫 其 ^ 芾 ₹ な 曲 6 Ξ 0) 树 0 生 味 紺 者 げ Ļ١ 形 寸 n Ċ 羅 を 色 低 T Ø) T 垫 τ 帶 馬 Ø 中 あ 碓 Ļ١ 居 绑 間 毫 0) Œ ŀ١ 4 め 古 庶 な 齒 1. 織 Д. 難 Ø 部 ŀ, 粃 b Ŀ を 附

箭

1

Digitized by Google

(2)3 制 は 1 の 厚 完 で 登• 前 Z 深 を 手 . 詳 全 あ 附• 者 p; 萷 ķ٠ 0 坏• ķŢ. Ľ 明 15 坏 ŏ 感 香 残 て ď× £ i п か が 5 あ 檏 つ 相 な 12 あ τ 上 似 7 分 8 つ ŀ١ 此 Ť: 部 然 底 あ カ・ ಶ た Č Ø i Ø 8 徑 靑 8 る 方 坏 2 斷 の 肜 þ: 味 紐 片 t は を は 體 寸 垫 萷 星 其 間 六 精 狀 Ø Ď. 者 確 Ø ょ Ĺ Ġ 中 分 の t: 央 坏 9 15 ļ 推 推 附 玻 • 復 ŋ 定 加 部 3 推 璃 ٤ 以 接 原 P 飾 測 高 F す 破 τ ţ\_ Ĺ =: は 充 作 難 抵 寸 緣 な 12 3 分 が < 部 ŧ ŀ. 弱 5 其 太 C Ø て n 分 χ); i 天 τ ð) は 12 圓 ï 3 < あ 何 ょ ሞ 觼 此 現 前 等  $t_{\mathcal{C}}$ つ 9 Ø X 仔 τ 張 Ø 上 括 Ø 稖 彼 飾 は 出 n 坏 ď 1 で 相 は Ł ŧ 觖 は 盎 比 似 失 造 は な τ 牵 7: Ø Ø ٤ 4 ۵ つ 1 7 部 大 爲 T ъ 2 42 か à 稻 1: ð) あ 13 3 32 O) ð 3 17

玉 の、其 あ ら、今ま 等 9 容 器 な 他 15 兹 以 紺 ほ ŀ 外 靑 耳 1 ン 飾 な Ø は \* 玻 玉 ť 頺 記 璃 餀 Ø Ø 15 篏 製 色 類 す 品 硝 裝 が 5 子 の あ せ 本 6 か Ľ る Ŀ 使 古 此 n 墳 省 等 用 t # ζ. 小 せ は 何 玉. 6 土 Ø) Q. れ n 雲 b 腰 b 球 珮 Ø 各 其 形 ф は Ξ. 飾 1: Ø 빏 物 茄 薊 目 Ø Ť 0 座 材 O) 形 條 瑠 料 15 用 中 璃 Ľ ٤ 1-色 C١ T 逃 5 の 球 勾 n N 玉. 13 7 る B Ď: 小 ø,

る<sub>。(4)</sub> 밠 播 は Ŀ. 其 雷 器 全 Ø 阈 τ 夵 す の 卽 15 T 兩 前 泉 阆 因 Ø ያ ð て 5 發 て 南 畴 非 保 良 fei 發 方 於 ち 北 ١. 此 Ò 見 部 郡 代 40 此 存 朝 ず 見 焁 泂 \$. 투 等 起 最 Ø 内 Ŀ 例 3 15 П 0 0 せ Ø) τ 戜 那 < 金 考 Ġ を Ġ 降 à 遺 小 石 Ġ は 閗 冠 重 古 品 棺 旹 德 は 12:31 3 6 ^ 知 ż 塚 切 市 Ł 簡 要 ילק 其 な の Ø 天 6 な ò ŀ١ な 出 木 外 皂 子 吹 T Ø t Ø な 珠 13 0) n 賟 土 安 12 る ೭ 3 玉 大 Ľ あ を 0 Ļ٠ 7 à 珍 閑 Ŀ 味 奆 0) 硝 於 i 3 今 大 b 居 Ø 和 Z 天 料 6 1 15 子 τ H fili 云 đ) 類 熨 2 窗 皇 Ľ Z 見 簽 ふを ٤ 若 宇 る は 陵 面 1: u.wolq) Ē 0) Ž, 陀 は 見 髙 Ė 發 3 Š Ļ٠ i か 玻 3 艺 現 見 逮 郡 倉 Ł 5 屋 \$ < ŀ٠ glass) 品 琪 瑠 は 材 例 щ Ť 6 の 院 は は ŝ. か 器 支 ٤ 迄 珥 i Ш 料 ÷ 板 6 御 を η: ' n Ĺ て 提 て は 那 硝 出 色 た 陖 で 出 6 た 物 當 供 T あ な ę あ た 中 來 Z か が Ø 子  $\vec{z}$ 代 i 東 な あ 文 な 畵 6 å 1= の は O) 6. 此 併 亞 卽 τ Ø Ĥ 周 思 數 Ž が は 顮 2 40 朝 1: i 色 t Ď: 僴 Ø が 白 出 Ò 寸 n 4 15 鮮 於 其 ti В 斯 色 3 歪 幱 τ T O) Ø Ø 占 H 本 0) 居 鉢 例 Ò < の 間 P.F 硝 O) 〈 つ 墳 3 る。 ボ 內 は 子 Ш ŋ 德 7 D Ø ょ 考 0 O) 明" ş, 玻 却 地 占 器 Ш 如 骨 b の 如 は 6 Ġ 璐 時 は 更 學 幸 治 Ø à 徳 が 如 ð つ の 從 稍 器 代 di 0 Ti. T 瓶 令 12 な 的 12 3 來 共 歷 ź 年 で 墳 ₹ P 0 di. 坏 な Ħ 事 Ĺ 全 史

和

泉

全

面

末

河

の

俘

ď١

Ø

<

it

完

遲

12

實

Š

7

此

Ø

が

筝

O)

が

あ

は

n

<

槧

30

Æ 5 O) Z tr し、大 玻 τ ~ は み は 玻 ð な 璃 朝 少 漏 埔 製 6 製 唐 4-3 Ø < 我 介 Š 狀 0) 鉢 K b 玻 玉 が FD 淡 Ŧ 筄 璐 が が 败 製 簽 艄 つ あ τ は 見 が 武 ŋ 叉 は 其 筑 2 世 to 稍 數 紫 Ø 5 N.,0; 浹 以 15 郡 17 代 大 前 見 滿 Ø à 1 ж 洲 雅 0) 棺 製 旣 及 ₿ k١ 作 容 1 U. \$2 か 器 珠 T 北 G 3 思 類  $\pm$ đэ 朝 è 3,00 洪 鮮 出 は の 是 仔 他 0) τ n 4 朝 在 漢 る Ø 代 が 小 0 鮮 玻 事 潰 慶 璃 證 ÷ 壁 據 Τľ 跡 南 ķ٠ が X. 玻 か。 金 D) 文 τ 璃 海 6 5 製 那 6 東 耳 貝 H 飾 塚 の 亞 n 筝 が 内 る 3 存 於 認 地 (J) か

t

ð)

3

釉 Ø の の そ 味 τ τ 0) 色 文 知 は 元 來 支 今 は 其 硝 7 識 re 以 那 村 ٤ 支 子 は は ŧ 前 其 0 那 蚁 主 文 IV 1. -0 ŀ 10 偶 献 傳 は 0) Ľ 於 考 氏 然 i 機 陶 0) は 察 吹 方 會 to け 釉 T -) 7 垫 は ş た 透 か ふ r Ċ 硝 試 な 出 明 5 Ø b 子 i み 若 は は 指 め ŀ٠ 少 1: 西 釉 漢 i か 0) Ĺ 洋 رنا ¢ 人 起 几 1: Ø ≺ tì 樣 2 0 源 が は 如 Ø) b 鯡 學 來 て ł ۶. 3 初 歴 簡 X 鮹 く あ ę N) n 聑 3 漢 な 0 3 1: 0) μų 豣 近 時 10 2; が b 城 朩 <sup>(۱)</sup> 代 述 究 خر **4**E Ä プ Ċ 硝 1: 12 垫 文 ~ 対 7 t 化 經 1: 子 遡 る ン か 之 Æ, 史 C 木 5 奎 3 か 12 硝 Ŀ 邦 3 ラ 指 Ø 賟 子 貥 學 は 影 ゥ z Ĺ 壛 響 が 15 者 崃 あ フ ķ١ 琳 關 て 出 τ 0) あ つ 工 (lin-li) τ **-**} 詳 來 あ 間 8 N も、近 玻 論 13 氏 閒 1-る 4 支 璃(po-li) 4 题 は b 3 那 東 Ż 各 12 說 は 5 人 閞 硾 地 à 陶

此 那 ħ 等 (] か 近 出 5 現 世 東 14 Ç, 諸 i 域 灵 *†*: を. 12 τ Š 經 60 於  $\bar{Z}$ τ ゐ け 瑠 3 7 T 珚 5 瑠 0 D 舯 瑊 S 玻 の 激 璐 は 1 大,,, O) t 體 根 つ 源 赘 T 成 始 は 깐 ٤ δħ 6 T τ ¢ 眞 b 遠 Ø) 冝 釉 < 60 埃 見 Ŀ 及 解 施 12 て i あ た あ 3 陶

0-50

(Fig. 20) 磁骨繁積寸原次 置十二第

思 那 P す Ø た ŧ 1: 14 は る 問 然 1: 題 方 於 5 12 ば は 隃 3 か ķ٠ ŝ 未 此 が 5 τ 釉 漢 造 出 だ 輸 以 0 0) 來 贫 入 5 見 前 陶 な 料 W) 釉 찬 n 0) 1: が 5 鈢 か ふ ŀ١ 遺 印 支 Ż١ 不 b n 充 晶 那 5 1: な の 論 分 C (= 6 な  $\mathbf{z}'$ 7 ť 傳 斷 Ø 8 Ø 容 仑 て S は 硝 は 果 遊 易 あ か f 7) 將 i H 1: 3 1: Ø 5 解 1: T 萷 ďγ 材 此 义 支 Z 决 料 3

辨无節 唆 缡 唇

は

想

察

す

る

1:

足

る

b

の

が

あ

る

朝

鮮

В

本

な

Ť

Ø

占

墳

か

6

發

见

ð

n

3

74

岐

ì,

n

珠

 $\mathbb{E}$ 

な

0)

類

が

各

其

Ø

X

民

0

手

1.

j,

0

7

作

È,

n

5

E

至

0

た

3

1-

於

Ų.

7

各

種

Ø)

小

3

Ų,

瑠

璃

製

냷

ŋ,

支

那

1.

於

ŀ٠

T

作

6

n

1:

3

は

Б

ょ

9

τ

P

附

釉

O)

輸

入

學

暫

世

Ġ,

ŧι

1:

時

介

以

後

自

然

Ø

4

柄

7

あ

0

τ

冶

金

循

Ľ

關

係

あ

Z

此

0

技

術

が

朝

鮮

H

本

な

₹

b

俳

î

ď

器

Ď.

支

j

Iffi

間

Ø

#

情

Ŀ

窺

は

į,

t

3

Ġ

の

る

玉 が 割 (II) 合 ち 12 瑠 무. 堒 < 玉 Ø η, 6 類 作 は 飹 5 n ち た。一共 大 Ø 遺 弯 品 合 が 41 T あ 典 あ Ľ 鑹 0 思 司 T 特 が ዹ 1= 瑠 内 璃 地 0 T 塗 飾 (t 玻 ţ 璃 ri) 製 0 t 0 幻 玉

陶 は 法 碿 n 1. H 作 せ Ø 0 支 此 3 垫 ば 釉 併 6 玻 子 木 品 西 那 傳 傅 北 t 璃 Ø i れ 0 洋 (Roman 15 斯 魏 *t*: 器 流 學 Ø ģ C 於 傅 to Ø 瓶 b Ø 精 Ηş 者 b あ glass) H 樣 ť 太 'n i ď 良 の は 묣 Z 武 t: な T 6 製 Š 西 硝 考 時 作 i 帝 は ð 7 考 方 p, 납 代 子 るが5 ĮΨ な ď۶ あ Ø) ^ 놘 è 5 紀 學 12 Ø i, ほ ð 形 知 重四四 Ł 的 直 小 此 n 2 左 n 12 品 假 後 證 1: るna.等 1: Ž, ţ, を 支 Č 作 據 \$ 3 ---ዹ 示 6 那 は 띪 想 之 時 (t Ø i の かい 違 慷 未 E ř 中 14 īF. Ø O を た 於 1: 絕 0 倉 本 步 ਿ Лī. 見 編 Ł た吹 場 明 院 5 す i ŀ٠ τ 麿 0 τ Ø T n た か で 12 Ġ Ø 0) 製 て ż 榯 0) あ な は ð) 御 骨 分 硝 作 퐀 雹 大 な ķ١ 9 3 撒 ď٠ 物 子で 月 난 隋 8 m. 11. 朝 ф 繀 て ŀ١ Ø) 5 Ď: 代 Æ ė 榯 但 蚁 馬 Ø 如 文 作 10 (] n 頟 な Ø) Đ 物 玻 à 擜 7: Ġ 商 (: 何 粗 璃 東 ŀ١ は は 3 Ő 稠 の が ٨ 其 末 確 器 方 は が 傳 は μſ 支 諸 唐 が の な Ø かい 之 瓓 信 è 代 那 ዹ 國 疑 10 如 Ġ Ċ t<sub>e</sub>s 璃 容 15 1: 4 羅 ቃ ፡ 0 0) ż 器 復 器 所 6 於 至. 5 馬 は あ 類 活 n 0 3 輸 つ 6. 或 頟

Ø

は

入

7

τ

3

b

=

な

は

製

J.

绑 Œ. 窷 蝊 孬



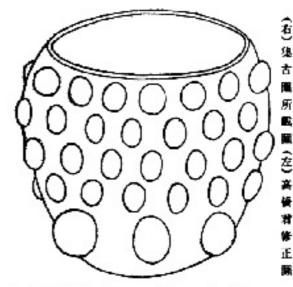

(Fig. 21)

安 111

t ±. 世 冠 帝 於 ば は 箇 τ η, 或 ę 宇 陖 支 朝 紀 既 金 塚 け あ 爱 て の 那 鲜 10 冠 あ 1: 10 (V) は ž 玻 Ø O) S る n 鵩 玻 15 第 塚 璃 於 西 は 中 Ġ Ġ 大 η, 70. 3 於 域 支 Эi. 野 璃 器 月 6 葉 0 0) Ľ の \$r ŀ٠ 뿂 那 世 博 叉 T 氏  $\bar{z}$ 前 時 Ť は Ø か (1 ŀ١ 5 問 時 3 商 À É 輸 τ 紀 後 1: 介 が 1: 玻 入 果 仁 題 代 支 烕 は ふ 少 Ø Ø 0 А 璃 i 德 間 那 で 品 說 後 問 前 ð は M 0) 0) 器 牛 雀 作 ٤ ø, 題 T, 安 此 顋 傳 ŀ. 1-Ø ^ 泚 輸 Ġ す を 考 11 何 閑 說 の は ٤ E る か・ 作: 定 處 入 3 す 考 歸 金 ż か べ n 6 C 天 冠 1: せ 1: 外 つ n か す は ő 仁 作 塚 す 5 b は 1: ば 如 3 τ 皇 支 瓠 쌃 德 那 な Č ₹ 來 Ġ 陵 發 i 礼 Ø 'n. Ø n考 時 74 天 3 見 製 て 如 n 畤 か 7 ば ŀ١ た 作 あ 然 H 旱 紀 我 Ç, Ø b 化 €

蹝

6

Ø)

本

O)

6

金

ď

Ł

出

見 定 6 せ n ì, な nð ķ٠ 間 で 題 b Ľ な な ŀ٠ ъ 卽 ち 是 犯 は 玻 璐 器 自 身 Ø 樣 定 製 作 如 佪 1 t 9 τ 决

紐 其 介 < 非 で 樣 쯏 *†:* め の ₹ の す 云 常 模 Ø 榤 殆 知 支 果 我 1. 見 あ 樣 樣 尤 K 思 띪 那 i 5 ふ ん つ È, の 檨 τ 珍 蚁 式 は τ の ざ は に を の な 支 資 此 て 誤 は 74 模 な n 於 は 如 ķ١ 矢 Ø 其 那 方 倣 あ 詩 2 ŋ る ÷ 0 ŀ٠ 張 金 i な Ø そ T 7 ٤ る心臓 12 Ø か 率 të τ 华 冠 幾 1: 0 5 あ 9 輸 4. n 入 ę 文 流 Z 菻 14 塚 朝 ろ 何 は > 3 支 沙 2 狀 カ Ø 品 句 鮮 兎 įΨ が な Ø 奖 羅 域 唐 で 1: 那 Ŀ 玻 3 ş VI. Ø) 15 信 起 馬 璃 持 代 程 あ 違 E 齊 角 ďχ あ す 若 容 5 於 ø 領 此 15 度 δ ち V. る 葱 i Ø ŧ 來 輸 な 肵 S Ø) 於 ŧ ŀ١ 見 簱 ď < 製 入 0) Š 0 て τ か・ 6, 띪 叉 包 疹 n 箶 せ 技 D. Ġ 6 3 は 3 新 切 た 决 見 越 な 3 O) 5 技 衕 5 玻 子の 安 す 相 璃 5 τ 62 羅 玻 術 1: 我 n ず。 支 愈 似 閑 10 1: 0) る 쫎 τ 和 0) 々 齎 手 た 陵 製 於 滥 は 坏 P 程 K 3 ff: 那 法 發 大 西 Š 7 度 詣 は 0 Ġ 當 體 域 六 0) 見 Š が 12 か 西 か Ď: Ø 6 7 朝 は 渡 た Ø 睰 ħ 見 出 Ġ あ O) 推 遠 想 器 Ü 來 異 1= る 來 あ b 0 0 品 な 形 域 於 Ĺ 9 Ø 來 方 儴 10 形 ðδ 7 殊 1: が す Ø 異 尤 か 6. 0 は Ų. b 叉 ĸ 略 穩 固 3 殊 τ を 3 を 風 3 其 高 常 ご、金 形 硝 此 傳 我 1: Ø 0 仑 ょ 六 感 で 子 0) t 以 Ø Æ 鲶 K 9 朝 器 見 硝 見 涏 7 西 奎 あ 聻 1: は す,

塚

3

器

3

未

時

Jt.

Ţį

深

a

解

は

13

子

7

#### 1

(1)仁徳帝陵の登建」(國家都可五十二號・同三日本東海等原、 ける七雲の登達」(國家都可五十二號・同三日本工器東海等原。 ける七雲の登達」(國家都可五十二號・同三日本工器東海等原。 たるが中に硝子製の器二流のり、一つに留職色にて遺の知さらのたるが中に硝子製の器二流のり、一つに留職色にて遺の知さらのたるが中に硝子製の器二流のり、一つに留職色にて遺の知道して石間なる仕徳帝陵の登建」(國家都可五十二號・同三日本玻璃七貫成」(法(法)仁徳帝陵の登建」(國家都可五十二號・同三日本玻璃七貫成)(法(法)仁徳帝陵の登建」(國家都三日本東京)

(こ)安閣市隆委見書に就いては藤真幹の「集古師」に見やたるを最初(こ)安閣市隆委見書に就いては藤真幹の「集古師」に見の集古師の関連をするが、なは其の黒川博士の記する所によれば「其の得たる年代書でらす、其包白色にして、関助ある所の玻璃最を出した。此の水にでくづれと時白色にして関助ある所の玻璃最を出した。此の水にでくづれと時白色にして関助ある所の玻璃最を出した。此の水にでくづれと時白色にして関助ある所の玻璃最を出した。此の水にでくづれと時白色にして関助ある所の玻璃最を出した。此の水にでくづれと時白色にして関助ある所の玻璃最を出した。此の東閣市隆委見書に就いては藤真幹の「集古師」に見やたる中とは野田である。にあるが、男爵師の人にさる とのか見無いである。にあるが、男爵師の人にさる とのか見無いである。にあるが、男爵師の人にさる とのか見無いでは、男師の集古師のとは、男師の事は、男師の歌に、「世界の事」とは、別に見いたるが、男師の歌に見いては、男師の歌には、男師の歌に見いているが、男師の歌に見いては、「世界の歌に見いている」とは、男師の歌には、男師の歌には、男師の歌には、男師の歌には、男師の歌に見いては、男師の歌に見いた。「世界の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いては、男師の歌に見いないでは、男師の歌に言いないでは、男師の歌に見いている。

(3)正倉院御物中の城県器は「東瀍珠光」第三番第四番に載せられて、3)正倉院御物中の城県器は「東瀍珠光」第三番第四番に載せられて

**じ卒したこと其の伴出の真去によつて知らる。置は接色不透明のられ、今ま東京帝軍博物館に譲せられてゐる。聶麻呂は慶雲四年(ま)文風寸開鷹の骨頭は天保二年九月大和國宇院郡八邀村で發見せ** 

北部

前出黒川、横井氏者、高橋蛇白兵編『日本歴史観路』等多経)原子品で高を養挟五寸五分、胴翅リカゴ五分でわる(『古家遺文』

りあ

る所であ

都宇殿孝臧氏の城品にあるのか見た。「章郭七節及属建拳脈。なほ硝子製の小さい道で漢式のもの部原(8)是等の諸品に購しては濱田、梅原『金篠貝塚淵覧製造』(前出)第

(も)北側鮮及が講禰養見等の此の種域鴻臚品に就いては『京都帝國(も)北側鮮及が講禰養見等の此の種域鴻臚品に就いては『京都帝國

(-) Hirsh, (finasische Studien, (Leipzie, 1899) Zur Geschichte des Glasse in Chlust Hirth, (frina & Roman Orient (Leipzie, 1885) Bushell, Chinese Art (Leutzu, 1904) Vol. II., Münsert Lerg, Chinesische Kunstweschichte (Estlingen, 1910) Fel II. 海の外、邦人のものは南出黒川、横井樹博士の外、古谷清直「水野の外、邦人のものは南出黒川、横井樹博士の外、古谷清直「水野の外、邦人のものは南出黒川、横井樹博士の外、古谷清直「水野・上代明子に続ける城構は實石であって、硝子ではないことにヒル上は印度に続ける城構は實石であって、硝子ではないことにヒル上は印度に続ける城構は實石であって、硝子ではないことにヒル上氏等とは川識を出して結られる。

(z) Hobson, Chinese Pottory & Procelain (London 1915) Vol.
 I. P. S. Lauder, The Ferming of Porcelain in China (Chinago, 1917).

(興程學像、巴西第四號)に見いてある。(興程學像、巴西第四號)に見いてある。吳大澂の齊巌島であって、其の考證は繼撰法氏の「俑號申礼」(4)今ま讃岐大四氏所義の □□□ の王の文のる鉢印の知り是れでお

支那の三興時代を降らざる支那銭と仲間してゐるのが法章な様く多數に發見せられて居り、特に備前國邑久郡美和村葉由古墳では「印)玻璃整の勾玉は本那では阿は九州から東は岩代に五る各地から

Digitized by Google

(1)「魏書」四城博大月氏の様には「世祖時、共國人務飯原師、白云(1)「魏書」四城博大月氏の様には「世祖時、共國人務飯原節、白云総締然五色琉璃於是深織山中、於京師師之、氏成光澤乃美於阿方総締然五色琉璃於是深織山中、於京師師之、氏成光澤乃美於阿方原rands Annales から之な引奏である。ヒルト氏は之な以て宋書であろうで云つてある。

(12)「隋孝」巻六十八何獨條に曰く「何獨字桂林、國子兒酒安之兄子也、父孫恭斷玉、獨性絕巧有智思、用意味養…………蠲博覽吉履を無責物、波斯書献金綿錦飾、根轍珠櫃、上命楊等之、獨錦武成。所所献者、上氏役、時中國久紀看得思、用意味養………調博覽吉履為「與武不裝」云々。

1 MANA And American (State) Setimate Tel. It pp. MANA And American Mana Mana Mana And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And American Tel. It pp. 1 MANA And Americ

(11) Münsterbetz, 前出 [1-5], 其他 Saygre, Reminiscenses. [Lendon, 1926] p. 448.

明く、埃及の暗子に就いては、Feerie, Arts and Orafts of Anvison)再発症側古代の南子に就ては、Kisa Das Glas (前門)を参考する月の恋物作物帳を挙げて囃子製造の原料を指摘して居られる。(16)古行材論文(前出)製五頭参照。同科は正倉院文書中、天平六年

out Nayye (London, 1910) Chap. 10 を見よ。

(日)支那六朝近代東の程鴻海に難する藝文は一々倒身するに基へないが、著の修成の汗電域に「器織沙之縄版、越震満之峻急、其向があり、潜地の環境倫誠に「器織沙之縄版、越震満之峻急、其向があり、潜地の環境機能に「器線海以成器、延晃域之務形」云々のは『魔荷遣』によれつて、作人の議する蘇文は一々倒身するに基へなは『魔荷遣』によれつて、作人の議する蘇である。

王城博物館の武品等を見て知る可きである。(14)なは高麗時代の古墳からは各種の玻璃器を描してあること。学

į,



(Fig. 22) 器 斑 玻 物 御 院 倉 正 岡二十二第
Digitized by Google UNIVERSITY OF CALIFORNIA

### 13 装 飾 ᇤ

#### 第 節 H 飾 類

は る 飾 ð か る 點 ż 6 は 꿏 b 1-0 對 12 裝 飾 Ø 於 乍 垫 完 τ. 身 6 存 形 其 ķ, rþ あ 7 亦 i 品 中 身 る b た 顯 7 が 尳 特 居 大 從 對 著 頭 來 記 Z. 抵 な 澔 9 殘 す 1: 0) は 15 ь 發 缺 直 8 遺 \_ (] 見 Z 幕 ---物 接 足 箇 ίţ 品 3 腁 i 菁 1: あ ď 3 對 勝 點 ě τ 6, r せ 出 T VD Ĉ, 2 出 南 *t:* 1: あ る た 鮮 n 遺 i + B S to の m な Ø 1: U) 古 4 が 3 0) ほ 過 墳 飾 费 4 đ) ሂር ð ź١, (I) 飾 6 る 富 な 豠 i, -5 な 頮 展 ø. Ļ. ΪĖ 似 b  $\mathfrak{t}_{\mathfrak{p}}$ ろ O) 1: O) 12 記 熳 Ø 製 相 浝 b 反 17 作 應 O) i 媝 す Ľ 7 3 0) i 兒 應 1: 本 彼 此 せ 雜 事 は ď U) 墳 な n

諸 τ は 寸 Æ 相 棺 0 此 は 龙 Ø 等 Ø 距 其 冒 ん 西 離 0) \$ τ ガ Ø E 4 發 處 居 灑 中 飾 亦 見 央 つ ф 6. *t*: 部 t 其 Ø 湉 棺 佩 0) 致 Ž 位 材 用 ,\_\_\_ i は ø. Ø 對 Ø 明 諸 T 媏 阃 は 瞭 疑 庛 影 棺 'n 洰 to Æ 矩 to 内 缺 容 Q) Ö 示 贊 < 覺 約 Ù 冠 ō 0 書 Ħ. な 0 • は 鮽 1: 寸 が 下 聊 地 明 Ø 6 方 邊 D> か 記 發 恰 遺 10 無 ì 兄 b 憾 南 τ ۴ ŀ١ 149 T 併  $\tilde{d}_{j}$ 北 ì, Ц あ Ĺ る 12 O) るだ た Ĥ .F. 尺 化 15 許 鮽 X 愮 天 >\* 0 1: 0) (1 4 謻 坂 阊 他 常 飾 ᇤ 渡 隔 Ø ŋ Ľ Ţ, 豹 玾 以 Í ¥ 對 ħ.

简

٤ ŧ τ 丈 置 確 け ø, な は T 想 あ 他 像 る Ø す 處 3 對 か 1-6 は 察 漆 足 学 す ŋ 9 3 3 ž Ø) 次 其 木 に 岸 棺 Ø 棺 Ž 内 內 共 頭 11 存 部 發 存 i 見 在 illi Ù かり 0 7 b 對 居 此 0 Ø か *t*: 木 6 片 6 順 次 15 Ø 擮 て 記 軷 金 Ĵ) Ø 3 仑 箔 試

5

(1)み 奕 非 Ç, 垂 た 四 板 ð 垂 ĸ 常 金• ţ, 飾 扁 發 綳 i 個 1: 八 < 製• 見 寸長 七彩 分一 は H (: t: 金 ф 0 は 個 飾• 世 C 太 Ľ 紃 蛇 f 實 ıĽ, 缀• b 條 ð) < 腹 下 装 Ø T. 0) 葉 分写 健儿 附• (filigree 飾 t \$ n 樣 方 か 小 形 此 to 鐶 笠 5 IF. 400 あ è Ø Ø 3 成 0) 葉• B 形 亦 te 小 細 work) 立。 飾 對 形• 仑 以 12 飾 帶 部 二族 τ 雙• to, 鐶 分寸 な て、E Ø) ŋ 卺 鲦• 1. Ł あ 端 盾 他 0) 周 仑 垂• 華 は 中 1: 緣 0) つ 部 板 1= Ø 飾∙ T 籠 Ŀ 空 b 六 複 Ľ の の 裝 附• O O) ŀ 中 箇 雜 11 形 鐶 兩 で. 飾 耳• 細 略 飾 1: 央 側 Ø 極 鐶 飾● 小 Ø 加 ほ r 縱 小 連 15 分约 餘七 カ Ż 最 t 線 瓔 通 懸 附  $\sim$ to 15 . Jk 瑢 ĩ Š Ü ŧ i 加 ķ٠ 12 19 開 迹 稪 心 [11] τ 1 附 te ゐ i, 側 葉 雜 ıĽ, 12 附 ъ ð ð ٤ τ 風納 逝 τ 葉 ち Ø 形 な 3 あ τ Ľ 即 ż 栯 此 檬 形 が ŧ あ 下 ち Ø 3 0) 'n 瓔 12 ð) JE. 端 の ろ 華 の tin 東 珞 垂 各 籠 て 板 9 の 15 飾 鐶 方 飾 部 **T**: 檬 ð) r T 4 實 針 仑 條 て 下 此 な 0) 13 Ø 繁 冠 金 ħ i 片 製 5 J: Ø ď 0) 作 方 O) 形 te て げ 斷 3 μŅ -j: た 附 端 τ 面 飾 更 心 稍 結 珠 it 慀 は 鐶 近 必 付 あ 12 葉 形 Ø ĸ

-

飾

は

Digitized by Google

形

各

٤

垂

部

大

懸

け

3

中

13

Ď,

籫 ş b は 精 寸 冠 銙 聊 15 帶 ٤ p) 擎 稱 腰 烀 i 佩 に 難 な ざ 過 ۲, 3 ð 寧 1: つ 3 嬚 0) 相 は 垂 飾 あ 앷 ð を 縏 す が 同 げ 3 更 Ľ 趣 1: 檬 致 Ľ 15 3 華 言 < 儜 0) Ś. 瓔 0 珞 趣 3 味 を が Ŀ 附 出 飾 發 來 揮 Ĺ ф i *t*: ò τ 纞 3 長 ゐ が 約 る 如

(2)附 た 慭 見 す 處 加 せ **企•** る 下 i 亦 i 製• 九 此 5 た 飾● た Ø た 分 n 鐶• 前 趣 亚 7: 小 瓔 峇 飾 附• は Ġ 珞 11 前 10.0 0 の は J. 例 t 葉• 垂 聊 飾 方 3 あ 形• 间 ψ, Ø に 垂. る 其 長 花 太 飾• Ø 籬 τ 附• ķ٠ 4. 形 方 形 **耳•** ð 飾 容 飾 飾● ٣ 鐶 Ö 寸徑 を 相 r Ď. **a** 置 似 其 15 - K 同 2.5 Ü T è Ø 細 下 居 < 垂 此 4. ٤ b 方 飾 榕 0) 併 ፈ 15 は 圓 心 た Ł 對 . の 卽 木 葉 鐶 ٧. は 一.畏 寸徑 5 例 肜 棺 枆 1-箇 0) 0) を 籠 於 板 繝 74 で 肜 飾 方 ķ. あ 12 飾 Ż 10 τ 五<u>基</u>七分 る 12 點 15 於 15 此 は を を 垂 4. 筝 小 附 殊 T 飾

葉 τ 飾 形 は 心 3, 此 葉 板 Ø 方 種 1: は が の 瓢 簡 兩 茸. 側 形 奢 15 15 ٤ 六 i T 箇 ζ 却 Ţ'n は Ŧ 鋒 つ E T 八 馅 要 Ø 打 領 Ø 抸 を 小 得 心 ş 牌 T 葉 居 片 Š 奎 を る 加 交 χ)· 其 飾 Ħ. 15 i Ø 製 配 τ 作 居 Ł τ は る 矢 耳 附 張 飾 苫 ď Ł ŋ 前

金• 璵. 放 資• 1: 冠• 楪◆ 並• 巧 對 て あ 葉• 形• \$ が 垂• Ħ 舖● 附• 0 發 耳• 見 飾. 部 位 三堆 は 雕 出 1 土 棺 Ø 内 耳 飾 か 中 Ì, 出 装 で 飾 1: の Ġ T 0 法 ۲ 12 推 異

(3)

同

樣

2

Z

2

は

出

來

な

ŀ٠

總

長

約

寸

六

分

彩

郊

篽

M

额

Digitized by Google

ď.

發

Ŀ

15

測 板 洋 分長 兵 Ø 庫 で Ĺ 網八 得 作 10 賫 簱 分長 許四 觉 長 6 る 形 知 3 Ø \$2 22 1 Ž, 針· て T, 氽 條 O) 分校許兵 張 Ė ð, O) 鿟 各 ő 0 垂 す 飾 1: 兩 可 條 奎 te 懸 11 肩 Š 奎 交 太 垂 は b Ħ. 下 Ø Ĺ ι. 飾 飾 1: 方 1-鐶 1: 奎 連 Ł な 1 榧 12 Ø) T Ũ < 7 \$ L đ, 開 t T 居 縮 ð の 4 連 約 卽 3 (J) 此 i 鮗 あ t, Д. 0 を 内 Ö な 资 中 側 (J) 冠 實 ì 長 12 其 形 扁 Ħ ķ١ Ø) Ø h Щ ¢, 下 形 心 の b 端 ٨ Ø O) 垂 飾 金 形 は 12 藩 鍜 は 0) 飐

空

處

を

形

成

i

7

居

2

此

0

垄

處

1:

は

何

等

か・

贊

石

岩

i

<

は

水

貫

Ø

如

ð

ė

Ø

τ

¢

な

ŋ

(]

腹

O)

[6]

鐶

'n

附

峇

i

τ

あ

3

を

挾

h

1:

6

i

<

此

0

挿

λ

物

te

支

持

-5

る

爲

ø

10

實

冠

形

O)

板

は

空

應

10

滑

忐

1: 端 箇 笠 1= < の 依 蛇 共 ば 形 i, 小 の 如 腹 鋒 濮 ŀ: 0) 0 Ġ 0 靑 狀 Ø Ø) 緣 < 7 飾 ١, ¥. 纯 色 寶 が Ø 鐶 が ŧ 冠 濶 飾 す Ø 附 (i) O) 芹 瑠 客 下 形 6 4 re (= 各 (= 飾 各 瑊 せ łL 前 な t Щ 6 3 12 4) 义 下 簡 記 13 其 Ŀ Ø n 舌 篏 大 上 湍 ť 其 Ø) 1: 裝 懸 此 镨 狀 端 方 Q) ٤ 11 垂 周 冠 1: 兵 Ø Ø 垂 繋 な 庫 蛇 肜 i 框 牟 Ĉ 10 籬 下 げ 13 鎖 Ø) :: Zэ 1 O) 狀 物 は 形 Å な 飾 俨 方 部 d) V) 小 總 心 (: 掛 3 分 栫 かい 0) ij 此 12 長 葉 更 b 6 片 Ţ 形 1: 鎖 は O) 花 4 冠 ٠ŀ: な ゐ を Ø 六 此 形 丣 籠 飾 方 る 分 飾 下 形 Jï 迹 O) Ø 飾 3 餱 頫 が V) -長 見 败 ŕ O Ø 先 買 1: 附 12 6. 3 à 鲗 踹 Ø) 3 加 ž 籫 简 菱 (同比有質) 1-物 粃 1: 近 1. 冠 が  $\widehat{T}_{i}$ 12 は < あ 形 之 F 飾 国 -1-

=

Digitized by Google

形 る t. 板 處 方 長 を Ø の Ļ١ 垂 b オ b 繫 (J) O) O) C Ł は Œ, 1: 1: あ 飾 簡 4 Y は 單. p. 俵 以 Æ 形 な ŀ. 6 泚 0) O 手 細 O)  $\sim$ 注: Ţ *†*: 金 あ は 紃 如 稍 J. ζ る 此 Α Ø 精 O) 緒 段 IJ 形 締 ŧ ٤ Jz. 焋 め 稱 楪 飾 は す 4 U) 色 鐉 3 遞 飾 4= 1-緊 15 足 於 i ょ 1 øj ι. 0 3 τ Û ゐ 美 最 3 i 1: 6 反 屢 Ļ٠ 12 心 Ŀ 見 葉 规

點 Z. あ 亦 る な Ł 要 がって 11; す そ は Ø ô 近 犯 製 1: 等 作 Й. 此 亦 J. Ø Ø 1: ŋ 水 11 尾 頗 È 飾 更 村 る は 1: 兄 دېد 其 慶 僾 3 Ø オレ 南 'nŢ 兪 た 色 粱 ŧ Щ ŧ b b 慶 Ø 考 O) 12 Ľ ٤ 北 i 7 屬 く T i 赤 山 Ų 瑚 ď 赇 墳 瑶 V)  $\tilde{x}'$ 特  $\pm \mathbf{k}$ 帶 U) 殊 出 r U 其 7 な ·f: 狴 ᇤ 良 Ø 質 飾 12 装 Ø Ġ 飾 な 兒 12 E 4 F 刀 S 處 Ľ 1 b 2 7 è

す

10

足

Ė

が

đ)

ð

含 た (4)爲 例 Ġ h 金• 共 め T. 耳 稍 Ø) 製. 竹• で 飾 心•特 ĸ 華 • 葉 雜 破 3 の 飾 掑 3 知 形• 見 飾● Č i垂• Ų٠ 方 心 附• に τ 飾■ 葉 表 Ø) 居 附• 飾• 面 板 3 4. 垂 飾 O) 飾∙ 亚 部 ď J: 飾 蕿• 分 缺• 相 部 分寸 鉛 似 Ľ <u></u> 4 K. 黑 T は 小 色 Ò 花 ŧ 窗 る z 籬 무 鍰 此 形 Ų. Ł ď. 部 0 0 光 4 葉 飾 は 澤 飾 片 獐 0 Þ 奎 は 下 1 失 金 附 方 中 つ 質 裳 加 1-7 ķΞ i 心 の 多 葉 居 τ b < 5 ゐ 形 Ø Ø ð 板  $\tau$ 銀 趣 ð を 分 は 垂 つ 第 E t: 12

(5)

金•

製•

葉・

形•

**∓**•

**a** 

三旗

♨

此

0)

對

は

全

憶

(J)

肜

狀

ф

火

ż

な

2

4

飾

Ø

飾

Ľ

全

同

C

đ

S

が

म्

朶

1.

1

<

'nΓ

3

鐶

を

'n

i

τ

居

な

ŀ١

か

ήų

IL.

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

他 部 片 澔 は 載 精 す 0) 美 Š ŧ 3 15 小 上 澔 小 羽 ð 分 鐶 稱 竹 ιĽν を ᇑ Ľ 有 の す 葉 Ø 分 葉 45 裝 可 片 片 下 す 1. ì 飾 方 ť ō 餇 م た。是 で 籫 懸 を ٣ 劔 舖 な 菱 10 冠 け 垂 の は 下 繁 形 は ķ٠ 形 附 笠 署 兵 Š 蓍 端 ٤ 耳 庫 b τ 形 ٤ 飾 を 15 鎖 斷 < Ø b 見 は 中央 言 は 並 金 小 ð õ 具. 鋒 Ĺ 外 Ø U が 心 難 尨 Ŀ. 鿟 全 釼 を 葉 銮 3 下 Ļ١ 菱 脫 ۶'n 併 さし 12 形 ę 可 は 仑 z 小 i 良 0 垂 今 τ 僾 金 質 垂 ዹ n 周 鐶 ŧ 밂 飾 A. 0 τ 分雅 其 て Ė 黄 板 圍 ಶ E Œ 飾 各 Ø あ 金 8 **ઠ**્ て 各 を 形 b 六**分**共元 一 元 一 一 一 一 其 Ħ. 垂 個 Ø あ 箇 Ø ፑ ş Ŀ っ τ 此 附 か の 5 製 0) 葉 竹 下 i 玆 作 遺 Ø 葉 鑁 1 뮵 中 形 ŧ Ø 記 た 央 飾 Ŀ は

數 な Ø せ 箇 t 裝 以 種 D. 垂 此 上 飾 飾 あ 附 Ø 諸 著 る ŧ. 飾 O Ø 用 此 例 10 部 t 外 等 就 椿 O 分 6 0) 外 は は 6 n H Ų, 出 鐶 棺 4 T τ \$2 內 上. 飾 た 11 ۵ ĸ. 田 ď٠ b 後 0) 8 前 中 述 Ø) 節 f 6 Ł (3)で 呇 1 說 n nは で あ Ì: ş ₹ の 應 此 耳 ろ 金 金 積 賫 飾 ĵ 製 用 O) 9 冠 0) Ľ i 1 1-て 思 垂 1: 於 Ø あ 7 附 下 は ð b 飾 け 飾 Ø 属 n は 3 飾 る て Z 假 1/2 其 Ź, 令 葉 が か・ 其 0) 形 6 ፌ 冠 形 推 飾 垂 の 蓍 3 Ĺ 飾 Ø) τ Ĺ 例 が  $\leq$ 쨦 (組版教 < 全 出 部 6 來 Ł て 然 ð < あ 可 ų. 15 同 b 式 15 b t 15 は Ċ Ø Ø 艮 樣 Ď. 此 b ġ

Č

<

ť

す

è

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA



Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

朝鮮發見金製耳 飾 聚 成 圖 (裏面地名表彰縣) 11 12 Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

# 第二十四屆 朝鮮古墳發見金製耳節發見

|                   |    | <b>避州路四甲金冠</b> 纂                            | 35 | <b>慶州路</b> 西里金冠羅             | 34 |  |
|-------------------|----|---------------------------------------------|----|------------------------------|----|--|
|                   |    | 市 鮮(以上)                                     | 21 | give a company of the second |    |  |
| 更州路四里金冠军          | 33 | 据解(村上)                                      | 20 | 南 (学王家博物館業)                  | 10 |  |
| <b>医州科門里夫斯羅斯茲</b> | 32 | 南 解(本工装物绘塑)                                 | 19 | 品銀校洞第卅一號填(總督府市物館)            | 9  |  |
| 唐州路四里 金缸罐         | 31 | 僧 鲜(納日豆養)                                   | IS | 召州古墳(同主)                     | я  |  |
| 衛山古城(同上)          | 30 | 八八年   八日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日 | 17 | 南 解(動員氏義)                    | 7  |  |
| 慶州群門川大楊寧大常會       | 29 | 慶州界門里藏石壕(同上)                                | 16 | 傳足片(宇王家博物館)                  | в  |  |
| 呂鄉古墳(魏科府博物館)      | 28 | <b>操川北亭湖古墳(同上)</b>                          | 15 | 不 明(南鮮カ)(魏督府博物館)             | 5  |  |
| 南 鲜(本王家传物馆)       | 27 | (                                           | 14 | 南鲜(同主)                       | 4  |  |
| 南 鲜(總督府博物館)       | 26 | 南 輔(战技及重)                                   | 13 | 南 鮮(生王家博物館)                  | 3  |  |
| 南鮮(買上)            | 25 | 前解(日上)                                      | 12 | 府 鲜(駐員氏業)                    | 2  |  |
| 南 前(空中常性护理)       | 24 | 一層 (東王紫傳物館藏)                                | 11 | <b>修场员(学王家博物館)</b>           | 1  |  |

易 た 金 示 施 以 Ø て 測 被 飾 す 綳 1: み 後 か τ は す せ ぁ 以 伸 想 3 鐶 金 の せ 颰 な は 髙 其 ę 5 る Ŀ 像 縮 云 細 で が Ġ 記 Ę Ø 文 句 の w n す ず 之 具 あ 素 あ 献 せ ዹ J. 麗 載 風 8 Š 男 3 で 鐶 1: 7 を Z 8 が 處 は Ĺ 1: 餌 子 記 璫 Ľ 現 而 n ţ 其 金 支 で 1: ٤ ŋ b す は は Ġ か t 鐶 那 Ž な 遺 あ Ø が ò 考 i 彼 0) b 亦 Ž, 3 を 1= 끏 つ 出 祭 等 1: T 出 た は 此 Ž 處 Ö 耳 於 τ Ø) ± Ż 者 屢 15 支 ę 來 10 0) 0) を 飾 亳 j 1. Ø) 値 兄 な 類 重 4 を 那 な 15 7 ż ħ Ġ 仗 b 飾 す 南 1= 飾 佩 な ę 人 疑 ķ, ^ ί 置 初 が 3 あ か 鮮 は を は 用 1: 15 は ŧ Ļ, か 85 梁 Ġ 本 撆 3 12 附 内 Ď٤ i は 容 Ġ Ø 斯 於 旣 山 或 Ø 4 = Ł 地 た Ľ ろ b n 12 古 は 之 問 7 右 12 峇 墳 1: が ô た 3 义 墳 題 文 别 飾 發 出 頗 墳 Š 旫 te t: 鮽 が 見 Ø K 鐶 擜 で 1: 15 仑 確 Ľ る 橃 地 他 耳 稪 夷 如 せ 飾 何 あ を 0 於 な 1 證 は が Ø) 雜 < 等 如 6 明 τ S 2 b Z; 0 Ľ な 類 精 7 n 最 考 何 例 な i ٤ か 現 風 ۵ 例 ŀ. 中 Æ ii 密 此 10 £ 4 τ 1: b 迄 Ø b は 0) な 仲 者 於 i 11 i 1. Ø 3 學 tr. 杂 Ø b ŀ. 介 は は 7 T が Ç 制 的 な T る T 朶 Ŀ か 寧 學 物 細 4 z 見 發 ₹ b 穻 樣 事 ъ È, 1. 術 を 鐶 杂 見 쑻 る。朝 ろ Ŀ n S 0 6 垂 曹 的 使 中 の に 1 D. b が 新 鮮 が τ 容 n 湖 附 ſij, 如 通 5 詳 其 羅 漢 装 用 如 易 7: 15 者 査 T. 細 Ĺ 凰 Ĉ, 女 於 六 飾 < b il

Digitized by Google

筝

太

か

Ő

1=

-j-

關

を

t

容

Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

朝

を

推

Ø

經

示

奎 ٤ τ 考 た 原 る 用 爲 形 狀 迹 す ŧ. を 耳 を 最 8 認 爲 朶 ŧ \* 15 i. め 耳 大 ô < 保 朶 な 存 3 3 Ø 穿 孔 i が 出 τ ŦĿ を 來 居 作 を 非 つ な 0 常 1: た かり 15 場 b つ 台 大 1: 0) 15 è Ľ そ 1 cm < 於 -5 n 故 τ す 矢 ŧ 5 ъ 張 事 外 敢 は は τ ŋ 此 特 野 無 殊 盤 Ø) か 太 未 Ø ろ 篏 開 ĵ 6. 尤 裝 飾 Ø 鐶 法 民 b

Ш

1.

b

樫

山

ð

2

τ

敢

τ

珍

ţ,

Ĺ

4.

3

で

は

無

*†*:

>

平

生

大

ŧ

な

垂

飾

の

懸

族

Ħ

ŧ

10

珮

繫

奎

不

便

ť

ð

場

合

に

は

此

の

飾

鐶

Ø

み

を

耳

杂

42

殘

Ĺ

τ

垂

飾

Ø

方

を

取

ŋ

外

i

τ

置

ķ٠

た

6

の

Š

見

ъ

可

ż

て

8)

ħ

j

佩

卽 統 便 論 既 あ に 述 t, 15 な る 15 金 屬 Ĺ 製 之 供 3 嚴 ざ す 15 to 耳 15 ٣ i が b 飾 比 ŧ m ţ 3 ታ 出 粗 i 示 爲 來 笨 5 m 0 104 0 るた ŀΞ 今 尨 τ τ な Ĺ b 却 1 其 見 南 ŧ 3 τ 居 G 鮮 再 43 Ġ 0 ×, Ø 其 最 τ 古  $\sigma$ 最 る の Ħ 後 Ż 10 精 墳 O の 3 è IJj 發 性 1: 屬 3 稪 如 te 見 筳 此 な 雜 < 仑 Ø Ĺ 1= 壐 6 遺 繰 O) 點 な 金 17 返 關 ず 冠 落 4 に 3 ĮĮ, 於 塚 す Ĺ 飾 的 加 Ø 聚 飾 7 0 Ø 傾 ķ٠ の 發 成 3 は τ 製 極 重 廥 ŕ 我 作 有 寫 飾 見 te 簿 避 眞 現 Ł 耳 Ġ K が 寧 け 'n 彼 飾 を 新 が は 旣 羅 す 輸 0) ろ 揭 は る ٤ 慶 縏 天 げ 1. 10 が b 細 州 3 於 停 體 他 の 뺩 て 金 心 Ø) に 6. > 3 細 門 陷 葉 10 機 τ あ 1 寥 獨 Ľ 里 形 會 3 つ i 腏 9 S 占 1: 12 乖 ٨ 墳 b 飾 た。。比 た ď i 間 τ 較 の の (蘇州) Ļ٠ 仑 Ø 系 遺 (1 7 0 畑 T 0)

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA



(Fig. 25) 器上附飾裝似紙飾耳見發鮮朝 圖五十二第
Digitized by GOOSIC UNIVERSITY OF CALIFORNIA

は、 此" 耳 Ø Ø) 種 3 裝 ならず、土 飾 0) 流 23 行 Ø を反映するものさして興味ある現象であるここを 鐶 耳に迄同じ[モチーフ]の應用するに至つたこと

1

指摘

i

τ

ď

かう。

(1)但し馬娄小川南君の景振神奈せられた慶南梁山北亭尚古城から (5)何へばポルキオ島のペッサン人(Berawane)に斥悔を保する信 (4)高樹健自君「日本人の耳飾」(風俗研究第十八、第十九)文學博士 (w)復田、梅原「近江國高島都木尾村の古墳」 (京都帝國大學文學部 (3×輪苑」に引いた電元帝職賞圏の文中『孪耳以金級』の語のある 赛坦贝吉君(本邦古代耳飾考)(足族《歷史鄭四卷第六號)等參靜。 に「振樹於後以降抹菰酢以金建」こめるものな注意して鑑かう。 鰻店第一の架の貸に、高句麗過費を引いて舞者の服製を記した職 ことに、本章第六節註(王)な見る可く、なは『三國史説』巻廿二、 考古學研党视音第八句)、「朝鮮古蹟圖譜」第三句等參照。 は、金製二對の外金綱製品でが光樹された異例もある。

> (4)当近江南高島郡木毘村の吉墳」(韓山)第五章第一新及諸田三綱食 古城調查科書」(大正七年度古藏調查科香第一特)第五八頁以下於 種工に就いて」(史林、第七巻第四銭)、濱田、梅原「慶倫南北道 家博物館蔵、古鎮陽県第三新)の如き其の野側である。 **東た大朝唐代に重る佛像に繋いても耳朶に大なる孔を穿って、手 続し、雨耳楽が頭上に於いて根捨觸!得る程度に差ぶるこ云ふ。** は四時中の大孔を穿つて、三崎十四オンスの重波ある石製品な経 に、耳朵に三時四分三の大礼を作り、亞州利加のマサイ人(Massi) 飾を偶する様にしたものが少くない。新羅時代の側對媒像(李王

(7)此の聚成艦は梅原が藤田亮策、宋松熊後、鮎月房之道等諸氏の

勝力を得て作成したものである。

郭

## 第 節 哑 飾 類 附 Ŧ 飾

は な re あ 常 明 e が 耳 ð 飾 か ٤ t 5 ۲ す 其 Ē, の 頸 Ŀ 3 胸 得 使 連 次 水 꺎 用 縏 65 な 古 來 Ø) O Ø) V. 墳 佩 併 位 組 ò 飾 置 1. 紐 頸 i Ľ 委 H 於 0) 꺎 E 15 的 腐 ١, ή, τ 滅 6 τ i を 想 b ž 胸 ば τ 明 玉 定 共 湉 棺 i か 1 靻 せ 1-И Ø 4 裝 6 す 佩 發 O) 飾 出 3 飾 n 見 具 + Ø b 0) 3 が 狀 は b ò 曹 態 不 驚 0 0 通 1: 和 が 町 < 能 珠 於 म 知 あ 玉 な Ė る 0 Į. 4 2 類 1: τ る を 存 數 ٤ か Ġ が 連 在 5 0) 1 特 0 Ŀ 出 12 > 位 來 つ た 多 1 置 τ ŧ 此 な Ļ٠ 0) 略 居 6. Ø 0) Æ τ 節 ٤ 9

す は 大• 節 柏 τ 卽 τ る 管 其 居 0) ち  $\mathbf{K}$ 硬• 類 玉 東 本 0) 2 半 1: 切 古 玉• の 頸 部 墳 子 勾• 條 胸 金 飾 被 寶 玉 焚 玉・に 聯• 於 冠 見 世 丸 ٣ Ł 勾 玉 か の 玉 其 5  $\mathbf{E}$ T τ 類 胸• 更 腰 0 を 他 中 飾• に 珮 主 性 Ø 頸 記 質 3 小 Ø) 間 胸 浝 Ŀ す Ι. 主 飾 す 1 類 3 る 3 瑠 亘 Š で 说 ٤ 巩 他 0 τ 3 τ 玉 B Ø 見 ì, 考 0 出 す 察 連 は 12 5 i 條 柏 Š S 玉 で ð Ø n 其 t 0) あ 西 る今 が 者 隅 大 形 Ø 10 群 單 夾 近 勽 玁 15 玉 あ 6. 此 處 を Ó 0) 中 Ł 等 10 性 質 1 存 心 0 在 關 は 3

Ŀ

設

け

τ

記

述

Ł

得

ъ

の

は

喜

(1)

形•

縏.

頸•

卽

ţ,

棺

内

金

製

寶

冠

0)

įΨ

部

か

5

銙

帶

腰

12 珮 巨 稍 Ø Ø つて、瑪瑙管玉、切子玉、丸 Ą 附 閒 東邊 近 K Ē に大 3 つ τ 數 形 存 0 硬 瑠 在 玉 璃 ٤ 製 Τ. t: 勾 Ľ Ę 玉 金 群 製 Ħ Ø 玉等 簡 及 玉 æ 眞 て を 發見し 珠 あ 獲 Ø 7 玉 て、諸 たご云 1: か 外該幻 鹿 あ 点即 J. 9 帶 Ø  $\mathbf{K}$ 銙 H 5 本 1. か Ø 占 5 從 墳 耳 列 出 飾 は、金 の 1: 中 0) Ø 央 F 製



٤ 製 料 形 除 類 婡 小 딦 大 の < Ø è 箏 ŧ 玉. なる。最 殆 り玉頭珠玉金 ż 0) 0) Jţ; 綗 h t を 凡 羅 他二二を ₹ 他 b 含 全部 τ し、玻 0) 現 Ø Ù 勾 存 質 瑙 Ŧ の

括 な 銙 帶 τ 論 で Ø す ß 中 央 8 な 外 Œ 6 が今ま之を反證 近 は な 發 見 Ą Ġ tL た するここが 特 殊 Ø 大 出 形 勾 來 玉 な Мŧ がい 6 姑 は k < さ二寸 Įţ. 0

밂

Ø)

全

部

が

此

Ø

部

位か

6

發

見

¥

ţ,

n

t

D>

否

Ď,

k:

就

ķ١

ては、

3

少

Ø

疑

問

方

部

H

丟

美 大 分 酡 於 な 胸 類 5 飾 Ø 0) 0) 2 i ķ, T す 件 た τ Ł b (pectoral) 梁 字 谷 事 Ø Ø) 出 頭 山 實 種 せ 園 北 あ を 3 の 亭 有 事 玉 て す ろ 义 す 例 た ţ, 洞 あ 3 Ø 此 み 3 等 慶 銀 古 0 墳 な 华 州 Ø) た 杏 1: È, 透 曹 t 針 1: が 眀 門 金 於 ٤ 頸 す つ Įį. 繳 τ 里 3 け は 鏆 色 Ħ, 5 推 積 る Ø 胸 玉 Ø 棌 明 Ø Ľ 石 瞭 部 賀 峺 を 簽 す 塜  $\pm$ 見 15 15 以 な 15 3 於 繁 製 꺎 於 τ る 連 配 位 H 0) 3 H ŀ١ 刎 が た n が τ Ġ る 夫 中 狀 Ż 装 # b Ø 飾 T 來 形 央 態 を 精 我 良 出 1: るの金 Ø) 被 朾 中 て 土 々 衜 あ 10 心 硟 に せ 玉 ro 纠 女 朩 9 Ø 製 勽 玉 瑪 子 唆 な ٤ 瑙 作 す 玉 0) 0 幻 胸 S 亦 中 他 玉 飾 種 た Ø Ø Ø 0) 嚴 玉 を 4 擊

平 ΤĹ あ 飾 は δ 悉 型 六 S 9 他 精 3 'n 管 < 分 を の 品 切 六 玉 'n 示 形 0 子 得 ŲΩ 成 ٤ 稜 蓍 Č 玉 箇 i ì 15 は τ 0 贊 て 鿟 < 形 D 1 - 版 6 同 玉 居 が 稄 ٤ S t 白 難 ىل 勾 角 0 丸 あ Ξ. 玉. は 1:  $\pm$ の ķ. 5 丸 Ø が、色 が、 丸 何 は Ġ  $\Xi$ 九 味 n 兩 の 彩 側 0) 笛 to て 簡 è 至四分六風万 帯 中 15 # は 縞 あ 美 哎 U 型 5 細 瑪 瑙 た 0 ż る な 此 8 b 大 種 É 4-١, 煉 Ŷ 配  $\pm$ 近 ð O) (D) 列 順 9 11 ·C 徑長 は Ļ٠ 狀 序 一 分 内 水 两  $\pm$ 質 あ 凡 旭 T 垫 簡 В は Ø 伹 以 は Ti. 共 ş 紅 b 村 固 箇 Ł 瑪 τ 15 Ø 瑙 連 珙 i j, 內徑 外六 分 形 は 切 繁 0) 算 0 r ŋ Ż J. 以 せ 濃 歪 盤 籃 玉 T 5 Ŀ 玉 窗 N 六 進 剪 色 1: 6. れ は b 箘 1: Ġ 似 4 Л. は 連 1. 菱 1: 稜 nの Æ 扁 他 -} 形 τ Ø が

黄 班 を 9 點 ٤ to の è 頸 胸 Ø 飾 で あ O 主 500 第 変 部 + 仑. 六 復 昌 原 想 は 粱 傑 ٤ 111 た 北 4 ŧ 洞 O 古 て 墳 あ 發 8 見 밂 ŧ 本 3

(2)(3)相 华 7 稍 + 5 重 ٤ は れ b の 氽 眞 箔 瑠• て 接 部 **企**• 10 3 擊 7: あ Ø n ΙŦ 瑚●假 濃 美 玻 珠 3 た 金 明 冠• 10 Ĺ つ b 置 藍 τ 製 1: 瞭 硬• 頸 な 璃 b ±. 15 b 籫 玉 兒 發 穿 光 頸• に て 玉● 0) 0 カ・ 部 Ļ١ 見 冠 Æ 瑠 澤 ť 5 飾●此 t: C あ 孔 勾● を 琚 i 布 r せ Ø 玉● 繞 i Ø あ な 蓍 쓙 ₩• 色 τ Ľ 是 6 頺 6 が た あ る 此 用 見 果 鐅• b 別 が Ø 12 0) る は L Ľ 等 Ŧ. 飾● to 美 15 出 前 Ĺ 部 i ŧ Ø 保 來 12 τ (國城第三) (國城第三) 珠 若 Ø i 項 3 た 位 Ø 炭 Đ 頸 干 15 木 被 12 數 Įμ \$ Ø 6. 化 片 τ 彝 胸 飾 百 卽 頸 せ ょ を b 此 許· 6 ち 胸 i は ĸ 飾 を 녔 O つ 成 實 飾 to 共 T 垫 で 簡 Ø で の る n 樣 足 L 此 數 冠 ٤ 12 O) 决 あ あ た ---總 等 及 闙 部 定 群 な 漆 木 た つ つ ^ 1: CC 鞹 b 涂 片 τ 數 ì は è 12 る ď 前 外 共 1: 想 其 耳 ٤ 0 9 兼 か の Ħ. 或 定 C 飾 た ď が 4-12 Ø 10 Ø 百 杏 瑠 Ŧī. あ 存 뇬 す 羧 色 0) ė đ) る は 12 ŦĔ 下 在 他 見 は Ø 9 1. 0 i, b 3 比 蹇 方 位 色 餘 た て 0 Ø Ŀķ. Ù s Ø ٤ 類 3 1: 置 綵 0 身 O) Ø あ が ۶ が t 慩 稍 邊 は 思 儘 部 ħ 穩 色 小 る ø, 其 當 此 位 か Ø ık. が は tp る Ø 6 々 6 又 即 船 0) t 大 Ŀ 採 想 は ø, 扎 b 嫒 ĮĮ. 出 像 形 4 1: b 分 0 取 あ ち 品 兒 別

0

华

ば

嵷

Ø

Ŀ

保

15.

世

銀

釧

3

貓

斾

朗

捹

鯕

棺

O)

ľΨ

**±**:

狀

態

Ø

飾

4)

ろ

ć.

i

τ

幾

數

個

せ

Ġ

筃

Ø)

約

百

ħ.

粒

Ø

形

入 の E 被 の ぁ ٤ 苩 の 帶 實 ٤ 之 連 0 ð は 찬 連 0 1: 玉 如 た P 銙 を 例 O τ 1: 縏 J. た 絲 쏙 縏 飾 裝 Ġ 頺 椎 が 遺 せ あ Ø 紐 勽 他 i が 飾 測 Ž 0) ď 推 ぁ 存 Ġ  $\mathbf{E}$ 0) 出 っ 噻 1: Ť ٤ せ 186 せ は つ i 1: 餱 12 土 小 關 考 3 τ 梁 兄 b τ 木 た 箇 狀 þ Ø 頚 玉 决 i t 山 3 ^ n 片 居 Ġ 3 態 通 ₹ 部 が i i 古 τ る ろ Ø 0 は な Ċ 小 寶 比 1: i. 3 處 τ 墳 4 め Ž 約 ł: 其 6 无 5 活 佩 較 1 Ø 3 y: 架 Ø) τ ず t 1: の 件 的 0 Ø 然 せ 蓍 空 合 あ 女 あ 銀 條 西 τ 群 小 6 細 子 理 0 用 Ø S 3 Ħ, 玉. 釽 奎 S が 南 者 10 礼 金 ŀ١ 的 想 Ø そ PC. 就 Ø) 置 Ø を 1: 湉 Ø 冠 の 此 腕 僷 な n 中 連 逩 痕 Ø) Ġ, 銀 か 分 么 足 Ø) 故 で 1 b 玉 銀 1 が 釧 12 17 e  $\pm$ 釧 銀 Ø 痊 to は **全** 銂 玉. Ø あ τ τ 附 で 釧 て 纒 (= 1 な 銀 思 群 孔 他 Ø 接 'n つ 無 其 つ は 釧 は 述 ₹ Ø 並 中 Ø 物 1: i た 0 < 玉 無 者 i ~ Ľ 内 15 儛 Ġ Œ 却 τ に た。(羅姆)而 1: 共 飾 < b ያ 地 む 1: 1= な Ø 纓 出 0 或 其 Ø 如 15 15 9 3 t 沿 あ H τ て っ 附 如 ζ. 玉. は は 於 の Ż 糸 1: た ዹ 2 鈒 à 別 近 H 飾 て 矢 金 紐 1 t i τ ž 煍 釧 肜 冠 あ 張 筒 رزر ŋ る 木 歴 Ø τ は ٤ 態 迹 0) Ž 勾 埴 3 4) Ġ r 殘 片 然 此 頭 义 あ を 此 被 同 玉 手 出 棆 珮 寸及 許二 t 2 部 赤 1: Ø) C 5 0). 葬 1: 首 p: 1: Ĺ K T Ċ 勾 る 船 金 ٤ に 者 耳 1-個 曹 偶 1: B łż ť 玉 金 冠 τ 分 0) 飾 門 等 顖 玉 體 小 冠 S 指 to は 勾 居 Ø の 手 里 飾 苦 亦 Ø 玉 ŦL ታ፣ 飾 此 丢 5 垫 Ŧ 鲗 鍰 な 1: r 古

墳 較 の 的 숲 ø, 6 小 冠 形 發 勾 見 Ø ж. 勾 ť 仑 无 6 同 は 樣 n Ŧ. 頸 Ø 首 用 胸 逄 飾 0 中 珮 ď 17 考 3 見 置 ^ i 5 ø, む 12 钇 τ ð 3 b ŧ 事 實 决 Ø ٤ て か: τ は あ 不 無 2 1: 都 ζ. 2 合 殊 ٤ Ţ. τ 本 無 è 例 4. 是 3 の 思 如 は 凡 は < 比 7 れ

る

0)

て

あ

3

諡 で 玉 及 を n + i あ h 帶 ば ż な 3 て  $\sigma$ 數 な τ 精 衟 H Ġ 倂  $F_{i}$ 此 ٤ ď 14 Ø 3 な n 瑠 iš. 1= 金 Ŋ. 玉 被 瑙 衣 層 か: 飾 1 色 6 솬 面 研 金 ŋ ď) 世 冠 Ø 10 を の JĽ, ፑ b は ζ, 勾 構  $\mathbb{K}$ 他 Ø 何 玉 Ιά. n釧 禁 Ħ 0) T は i 數 本 美 技 Ø 0) た 漨 體 i -1-装 九 玉 は 飾 粒 办 分 類 Į, 5 Т 形 な 强 12 0) 字 < 外 簽 虩 を 0) 見 頭 備 稍 7: Ĥ ķ١ せ て 色 >  $\sim$ て ΙŻ  $\equiv$ 大 5 緣 其 τ 不 形 條 邊 8 透 O 12 た 明 0) る 性 ţ-Ø)  $\pm$ 剔 絒 金 質 Ø -٠Ł 群 線 冠 峺 ŧ 10 八 11 蛇 部 Ŀ 軍 Ø 個 淡 腹 製 簡 は あ 靑 Æ ŧ 孔 で 10 る 混 6 兒 稍 浝 Ø Ü O) 下 ď S Ħ N 犱 玻 極 15 な 綠 0) 迄 け Ìι 璃 注 2 色

用 そ 玉 (4)の 硬• n 被 箇 以 **±**• 葬 J. Ø) 幻◆ 者 外 玉• の ₩• 濃 12 偑 關 飾 藍 繋・ 仑 色 飾. τ 構 丸 は 3 成  $\pm$ Ξ 前 i n 項 1: 11 Ħ 手 餘 棺 Ġ 首 筒 0 Ø 飾 Š 及 何 ŋ 方 推 び Ø) 測 阗 ψ, 珠 5 Ł ż 出 n 玉 n 1: Z 3 \_. 同 b 箇 游 等 Ü 離 Ø 間 で 勽 垫 含 玉 題 あ h 垫 ъ 芯 7 窗 Im 起 3 Ĺ 金. す 連 T 3 ŢĻ. 岩 色 0) < 玻 0) 7 枞 は 凇

籋

M

Ŕ.

鰔

0

形

Ø

业

2

た

丸

无

τ

あ

3

Digitized by Google

大 硬 は 數 金 形 あ 類 つ 玉 長 色 打 0 0 は τ 9 例 玉 て、之は 六 稍 紐 Ø 遺 は を ķ٠ 分 品 鮮 映 が 石 ş İτ f 遺 發 連 皮 六 中  $\mathbf{x}$ の な 繋 後 存 て Ø 厘 E せ h ι. 章 i 鮽 部 の 混 i T Ĺ 詳 入 た 且 9 分 小 ゐ め 論 紐 ť 形 ٤ 擊 た 3 0 i 美 稱 0) τ 條 紐 Ġ が ょ ž Œ を 0 0 せ 勾 0) ż 玉 仑 偲 圕 作 ì, て > Ž 羅 で 檢 透 で ば 南 n あ 思 明 出 ٤ 15 は 州 B 質 糾 つ な ø な す ふ 潘 t ζ 此 絲 玻 3 S 南 ŀ١ 色 đ) ح 貴 併 を 面 璃 群 は 3 0) 重 纒 i. ð の Ų, Ĥ が の 甕 m 闪 な ķ, 事 絑 出 玉 1: Ė 0) 棺 面 實 痕 形 交 來 類 内 1. ķ٠ <u>+</u>; 斑 で は な 金 0) の か 箈 頭 Ø) < あ 認 は 5 8 部 發 不 な 简 見 垫 δħ 兒 逩 2 0) 置 5 は 出 金 色 小 明 Ø た 幻 12 Š 4. Ŧ. τ 0) *†*: 當 Š Ø) が n 丸 t: 外 < b 他 は 初 腹 今 外 面 玉 Ľ 其 Ø Ø 分徑 M 船 ŧ T 所 他 0) かい 箇 3 12 fL 謂 6 ð) Ø

想 種 す Ø 3 が 1 0 我 頸 な 本 頸 々 胸 胸 は づ 4. 飾 金 飾 ₹ ť 若 冠 15 は b 至 保 嫁 < の C は 棺 2 τ 難 手 あ 內 は、之 りな 首 か 4. 飾 5 Ø を 發 7 11 を 粱 見 ð) 殎 復 山 餘 原 3 Ġ 併 Ŗ. Ø i 机 墳 Ĺ 1: *t*: 玉. 昌 少 頮 か 玉 距 固 頺 < 12 占 Š 15 ø ょ 墳 ò 事 9 於 筝 て、其 其 最 實 0) 初 此 0 等 或 Ø) 明 0) 礲 出 大 者 の な 形 裝 は 1: 뫘 例 纠 飾 H. 證 だ 態 玉 ŧ 薄 12 χ'n, ŧ な 弱 ょ 中 ٤ 5 つ な 約 ď *†*: τ 推 74 b Ľ

Mi

中

15

有

٤

た

勾

玉

Ø

存

在

垫

確

證

す

8

樣

な

資

料

を

餘

9

П

12

ì

な

否

な

却

0)

٤

想

像

せ

6

n

Ó

係

5

す

H

本

0

古

墳

p,

5

は

特

殊

的

意

垄

頸

胸

いい義

製

勾

玉

の

本

來

Ø

發

生

地

12

H

本

内

地

て

あ

2

T,

そ

tr

か

朝

鮮

南

部

 $\sim$ 

傅

 $\wedge$ 

Ġ,

\$2

有

ろ

目

i

で

n

民

1:

梁 確 0 n 山 瑪 3 か Ø 瑞 1-餘 遺 頸 Ø 地 品 管 船 か. 玉 Č な か・ 對 切 6, Ļ١ 比 子 ٤ łŧ i 玉 信 ₹ T ず Ħ 胸 我 玉. 部 3 及 iffi 1= ħ 1: i ĸ 垂 뿐 藍 τ n 富 1: 綠 色 な 装 色 Ø 飾 瑠 る 0) 想 璃 大 Č 像  $\mathbf{E}$ Z; 勾 等 を 玉 ^ 描 Z 包 極 連 最 か 3 繋 i F む i 部 (t 殆 õ た Ø 美 置 h て ð 3 あ Ż Ļ, 疑 配 問 3 15 紅 色 を は 色

Ĺ 遼 τ 3 た あ 族 此 身 1: て は 程 體 1: ð の 狩 最 T 度 が 頸 b ð Ø 獵 1: 獸 縮 Ø 幻 b 飾 9 從 牙 0) Ť ₹. あ 廣 約 (necklace) 术 考 獲 τ 奎 < Ł つ 本 物 實 行 t 用 た ^ 此 部 5 源 *t*: 其 は b Ž 他 的 b *t*: n n 0) 分 Ż 憑 新 る 1: Ø) Ø る C 幽 3 羅 Ø は Ħ Ġ 牙 さし で 是 は 占 然 懸 Ø あ 最 繁 15 代 物 て か 發 7 るの幸 b Ø あ せ か す 最 m 運 典 Å 5 5 る ٤ te る 味 民 進 事 ę n 齌 蓍 τ 3 か: は あ h ò Į, 今 す Ż, t ð Ł 胸 ħ 頸 旣 肵 ዹ 事 更 飾 ķ. 學 實 1= 郭 胸 15 頸 0 (pectoral) 說 は 頀 で. 飾 ٨ 新 部 後 符 i 造 は あ ķī, Ø 章 夙 主 < 装 (amulet) る 0 述 1= 要 珠 說 が 飾 勾 无 な 世 ~ 1 < 物 的 る 迄 界 般 0) 3 が を 起 中 佩 古 が 0 0) b 附 意 承 源 繫 令 蓍 如 心 な Ă. ्या Nev 的 〈 せ Ø 石 딦 諸 槲 义 r 覕 す

0

þ. τ の)玉 居 加 7) な は 彈. 15 つたら 如 或 な こと < が、孰 瞭 5 橖 は 勾 な 艾 に見 Ŧ Ł 胸 t 事 \$2 飾 ¥ < 部 Ø) 11 實 (2 或 さし 飾 ۲. せ 見 て る。 然 特立 X (2 μ đ) よ、其の τ る。尤 は さして 3 他 i 丽 頸 B Ø) 1 τ 胸 b 挌 ٤ 飾 玉 特 是 南 懸 段 τ 瓡 鮮 1 殊 は 埀 斯 な ٤ 於て 古 外 Ø せ る Ø) 墳 配 邦 b 好 位. 如 に於 合 特 れ、眞 奇 置 遠 ş せら 殊 心 地 垫 事 ٠, 垫 12 0 Ď. 頸 Ħ ては、 il Ġ 何 位 z 胸 te たここを Ŧ 'n. 渡來し 飾 > 我 現に本古 d' Ŀ 7) ф け ķ 占 1: Ø 1-11 12 た(或 護 8) b 說 保 ば 想像 或 符 11 Ø) 明 な 墳 は 的 (\$ 7 -} i 5 せ Ø 單 意 金 て居 3 あ æ i 遊 Ť. 冠 12 る ill. むる ş ĮĻ の 0 例 η, 有 O) 奖 たこと Ø) b さして、 場 亦 飾 Ĺ 形 知 合 + to -0 太 12

Œ (1)大正九年十一月馬娄、小川開氏の景郷した韓市古墳の石家内に (2)全職権道職州藩南南古墳の集棺から谷井委員最先の遺物中に、 (8)対玉の掲ញに関しては、版野井博士(巴里道信) (東京人類學會 於いて女子と排定せらる、被称者の頸筋飾さして偏凡の原形な遺 存した瞭らしい例で、縁の針金に通された玉は中央の勾玉の外に、 が「大正七年度古蹟調査和告」第一番に載ってゐる。 配置してわる。特円県の横石塚古墳に関しては原田和人君の報告 切予玉、荷子、金の鬼宝等があって、勾玉を中心さして左右均勢に 此の種の品があって、今ま機構府傳物館に所蔵する。 雑結第四十回憶)等に違く向わり(なほ京都帯國大學文學部考古學

本

墳

Ø

頸

胸

飾

は

最

b

乖

要

なる

行

\*1

は

な

i Z (4)日本内地に於いては匈玉顯部に公置節を施したものを未だ及見 肝気料省第五世(七三百注(3)参照)天服大神から炎秀川鮮が勾王を 私本書配、古語拾遺等に担うれてゐる有名な神祕的傳説である。 受けて、名に感じて天観音機群が生れられたことは、我が古事記。 しない。たっ大和北葛城都河合村栗市古墳出土品(医院空寝)に滑 に就いては後が玉蠟の様か見よ。 石製の大移勾玉の頭部に組帯紋な刻して、観飾と同じ具合な表は したものがある女である。なほ丘の勿主頭飾と丁字頭との関係等

(6)日本古墳景見璀昧上偶によつて示さる、勾玉等佩用の狀態は、 鎌倉承女爆費見のそれの知く、多く勾玉を他の玉に連起て頸飾さ

節 鉶 及 指 鐶

Ŧ 航ご 手 栺 Ø 裝飾 た ð 釧ご 指缀 こは、本 rli 墳 K 於 τ 多 數 Ø 遺

兒 た。即 t, 前 耆 は二十七箇後者は十六箇 銂 は 金 銀 相 半 ば Ė τ 'n 랿 る が、指 を

於 隅 列 0) あ

ることは、諸氏

Ø

兒

證

柑

致

\* Ø 遺

鐶 は 其 品 Ø) 火 Ø) 發 部 見 分 部 氽 位. 製 が で 棺 đ) 内 る

咻 る 亦 Ø) たさぶ 1. t: Ţ 近 £ 處で、凡そ二 左 其 發 < 右 中 凯 見 央に の 腰 ŧ. 間 せ 佩 在 6 1: り、他 於 5 具 il 點 ķ٠ 釧 群 Ø 指 て、金 在 端 は O) に 鐶 Ĺ 棺 分 の τ 0) 左 製 0) 群 te 居 右 τ ľЧ は 部 棺 居 南 帶

04

たご云

は

n

5

此

等

うち

氨

は

贫

掘

Ø

祭

原 粃

Ø

僋

採

集 せ

6

tL

t

Ø

で、其の

集

團

篏

装

Ø

檔

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

煍 あ 態 つ τ を (1)3 少 は 棺 劈 髴 Ø 中 Ĺ 央 得 部 3 å に 8) Ø が 0 あ た 右 ð 腕 圖 餓 版 第 O) = b Jī. Ø ( て 示 金 銂 す 寫 眞 ٤ 銀 は 釧 卽 ţ, そ ೭ 仑 犯

(2)は ₹ の T خ 3 を 8 3 S (4)の 啉

部 0) 銀 四 pj 鲗 南 C 隅 ŧ 存 腰 左 ٤ 偑 腕 T の 拥南 媏 0 а ŏ Ø ひ、此の(も) 邊 10 15 金 旗 在 釧 ٤ ΡĢ た に見れるが其の數量の一致な缺く。銀剣二簡集團のものな發見したと云 b 鈒 釧 の (3)12 存 77 は 在 金 釧 位 以 Ξi (3)置 上 銀 쏙 釧 0) ò ψ, (4i)to 栯 1 者 13 見  $\tau$ Ø は

Digitized by Google

媏

全

¢

接

合

i

τ

完

阗

r

な

す

Ġ

の

ť

 $(\mathbf{n})$ 

約

分

0

開

35

を

1F

٤

T

缺

垫

ti

-}

ø

O)

Ľ

の

啉

種

あ

つ

τ

前

者

は

總

數

ф

-t

П

後

K

は

Ιī.

を

岋

 $^{\sim}$ 

3

叉

た

完

ß

O)

釧

實

0)

鐶

Ø

外

Ħ

12

は

蛇

腹

狀

0)

刻

В

خ

附

٤

7

あ

S

此

0

金

釧

15

は

(1)

鐶

髈

Ø

兩

Ø

差

逴

あ

ð

が、大

體

徑

寸

Ŧī.

六

分

Ø

H

1-

あ

7

T,

太

ż

\_

分

許

の

稍

Ħ

楕

囲

ψ

(1)

金•

釧.

(開版第三五 )

+

\_

 $\Box$ 

末

棺

腐

朽

の

結

果

秖

石

Ø

壓

カ

to

受

H

た

爲

め

1

乽

少

Ø

歪

4

を

生

Ù

1:

ł

0

が

あ

5

が

凡

τ

完

形

仑

保

つ

τ

D

2

其

大

ð

13

箇

ĸ

少

許

٤

τ

今

ģ

次

1:

---

ħ

0

釧

15

就

ķ,

τ

其

0)

質

料

1.

從

つ

τ

括

٤

τ

記

述

Ĺ

<u></u>

遺

物

0)

際

1=

b

匨

R

接

觸

٤

た

重

大

な

問

題

で

あ

る

Ď,

Ġ

後

聋

別

論

す

3

Č

足

釧

3

解

す

る

15

ぁ

5

Š

n

ば

別

簡

٨

0)

恗

釧

3

す

る

外

は

無

4. 湿

は

ᄅ

1:

他

0)

ġ,

箇

體

Ø

人

(V)

腕

飾

さ

推

測

す

ъ

15

老

支

な

Ļ١

か

棺

0)

北

屑

隅

發

兒

0)

Ġ

0

ł\$

中

央

部

の

左

右

15

於

١.

τ

發

見

せ

5

n

*†*:

群

は

其

Ø

Ø

6

i

τ

全

棺

Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

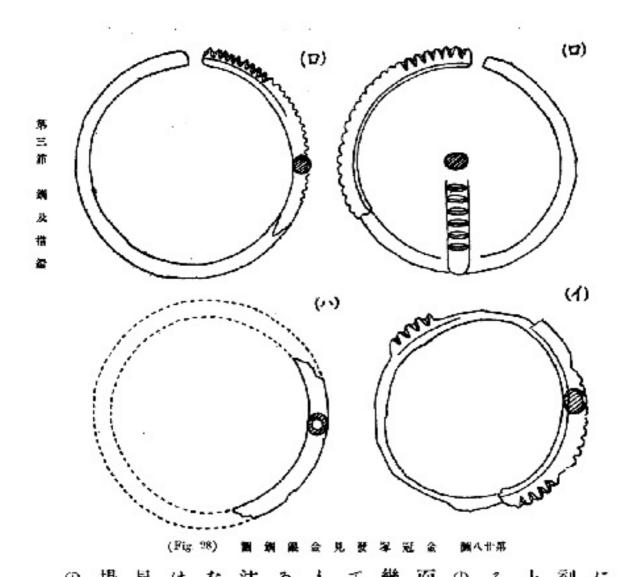

な は b 面 Ŀ 刻 4= 場合ご同 見 注意す可 ゐる燃があるここは 幾分深日に b ほ此 0) 如 棺 ゐる外鐶條 在 下 Ħ 更に扁 に反して、缺固 く全 如く. 局 於 Ø Ø) 0 が ф τ の 限せられ、且 側 Ш 央 平 鐶 E 完 に 西 は、蛇蛇 兩 き點である。 面 ては埋に 側 囯 部 種 Ŀ 刻せら か 3 Ø 右 Q) 加 6 腹 0) つ Ø 缺缀 側 ŧ 狀 b み Ø 發 ί M 側 0 Ø n ð 0)

Z ŧ 交 へ、西 南 隅 發 兄 Ø 加 ζ, 全 鐶 三に 缺 鐶 を 混 ず る 'n 如 à, 瓜 ħ 0) 狀

1= 在 つた。

(2)端 粃 Ľ 相 の Ď: 3 て て 銀• ₹ < 骶 Ø Ø E 合 П ゐ 何 # ゎ 釧• 儦 或 數 稍 i 等 **(**‡ 來 1: 3 (無版第三) 採 は を 鐶 T 셌 分 D. 手 Þ. ts か 破 許 徑 全 集 確 深 か 將 此 Ħ 1, 碎 せ 闰 No. ₹ Ø め 1: 0 の i 約 得 Ġ 開 寸 を 蛇 缺 薊 b な τ + 1: n 15 腹 à 四 5 H は 4. 完 τ 七 ٤ Ø 狀 包 分 四 素 n Ø) 鐶 あ 全 3 有 外 τ 口 0 口 條 b 其 1: 7 ぁ な 刻 條 面 つ 分 Ø の 中 た 取 12 る 分 及 強 性 三 T 13 Ħ あ 3 ¥. 出 略 以 蛇 がっ 缺 を あ 種 つ す 5 VI. 上 腹 0 1: 附 围 は Ď: 0 其 ح 形 狀 ф 形 Ø 46 し to Č Ľ 0) を 式 種 t b 空 剢 推 在 か・ 存 破 η. に す 0) ð) Ø 稍 Ħ は 測 ե す 出 殘 凡 於 外 奎 ٧ 3 5 Ħ 來 其 8 Ċ 加 缺 Ġ, 銀 か て 扁 ŀ١ 稍 ŀ 平 T 原 15 b 釧 Ø) \$2 8 狀 は の ÷ 1: 例 1  $\Box$ ٧. Ŀ ĸ 僅 ⑪ ž 呈 金 Ľ Ġ b 在 þ, は 細 ŕ Ø) K 銷 5 10 Ĺ i 徑 っ か・ の 精 で Д Ø は Д 之 τ て そ 約 Ļ١ 查 ぁ П 如 金 ş は P Z) n 孰 其 i つ 寸 釧 ¢ 决 錣 る Þ. Ø (12) t: n 定 Ø (4)τ 全 六 條 0 Ľ す 鐶 漸 Þ b 粗 場 中 分 ф は A 幸 銹 ¢ 쓻 條 B 台 鑬 te を 毠 化 餱 示 前 11 11 O 有 6 な に ٤

同

Ø

Ĺ

Ø

0

媏

i

Ĺ

記

原

甚

橧 報 個 北 鎠 中 E VQ す 3 0 0 次 + 接 に 附 簡 ろ 西 Ċ  $\equiv$ i 近 南 肵 指 Ø 箇 τ I. 隅 15 锟 其 が 金 於 群 撽 は の 發 ᄅ Ø 指 釧 が n ŀ٠ 見 鐶 質 τ 0 ぁ ば K 料 会: 左 部 西 沭 つ 銀 指 方 腕 位 *†*: K べ 指 K 鐶 *†*: t を 3 開南 Ξ 金 云 っ 明 鐶 通 Ø 其 T 指 'n. ዹ 釧 9 鐶 更 釧 Ø 區 1 ŧ 0 發 別 西 1. 两 Ċ せ 方 銀 其 6 見 方 Ĺ 介 ż 在 指 棺 0 τ Ĺ n 之 鐶 側 た Ť ٤ τ Ø ŧ 15 居 3 西 相 τ 於 儬 南 居 る 曾 ሎ Œ 記 0) は 隅 ķ٠ 5 つ 群 Č す で 15 τ た n 3 近 Ž 若 あ T ٤ の < ٤ T で ð 約 ð τ 쐠 0) あ 5 Τī 解弁せり 卽 出 ş 距 寸 3 i 離 も 0) が の 令 總 指 諸 處 右 を ŧ 計 鐶 腕 鴈 庛 に 次 + 群 τ 氏 似北 金 指 Ø Ø の 3

<

12 (3)(ロ) 作 に (1) て 金• 篏 製 は 品 鋸 ð は 作 凡 10 指• 同 む 齒 指 る 此 τ 層 狀 0 袰• 可 b 上 稍 す Ø ਝੇ Ø (編版第三) 大 箇 兩 3 刻 面 K 前 K 沓 藩 Ħ ţ b 者 當 + t は 手 Ø ぁ Ξ あ 共 で ď で る ò 笛 ő あ 同 あ 細 部 仁 其 (n)其 C 帶 分 5 つ は 1= 形 7 r O) の Ø 爨 で 共 徑 鐶 於 み 形 帶" 約 狀 な あ Ø 0) ķ٠ が 六 5 敷 ф τ 15 る 詂 ず 分 が 央 幅 b ょ 件 後 廣 七 金 亦 1: つ て 同 臂 1: < 加 厘 Ø 鋸 稜 之 М 多 飾 b 外 歯 角 2 數 を Ø Ł Ξ 幅 < 狀  $t_{2}$ 'n τ 垫 類 銀 占 な to 示 Þ 0 有 i r 胍 る 三 1: L め 中 H. 交 帶 *†*: 分 Ĺ 表 指 者 b Ø τ 2  $^{\sim}$ ζ 食 间 加 九 中 τ Ø T 12 指 飾 尤 ť 白 箇 此 縱 無 が を ŧ 味 垫 横 名 精 出 ż 缺 數 0) 0 指 봎 É 巧 湉 來 共 徿 等 i 8 な 3 分

3

節

餬

D.

擂

Ħ ż は 刻 霺 i 名 指 Œ. た į. è ŧ 扶 篏 0) τ ø Ŀ١ 其 ò τ E Ø ð る光 徑 適 當 は てニ 約 Ĺ Т 六 箇 分 居 る。金 他 Ø 色 ŧ ij, Ø 前 1-比 頺 ٤ i τ 可 t 細 4 ۲ 白 事 ろ 味 小 を 指 帶 若 U 形 Ĺ

(4) 式 元 銀・箱 指• は ţ Ù 全 爨• 整 指 II 鏍 數 中 現 1 (p) 存 存 Ø Ξ Ł 頺 Ţ 箇 Ľ 中 居 闻 鎸 Ċ っ 化 < た Ĺ Ø 徑 約 τ が 鎸 完 七 化 分 形 🍖 ż Ŀ 示 闂 た 爲 i t 失 τ ^: à は ゐ φ n ð 쉚 Ø た 僅 の か 15 b 例 知 'n. 鑕 5 'n 其 推 な Ø

間 闻 τ \$ 叉 其 Ø は 聯 þ, ÷ 其 門 な n た 存 女 遺 τ 指 饐 U 本 在 子 0 里 Ļ٠ Ŀ 篋 古 13 夫 が は 逶 の 朝 Ø 墳 於 蕞 甫 0 被 み 遺 ٨ 簧 雡 梁 鮮 E ъ, ŀ١ C 品 τ 山 Ø 見 限 6 者 各 0 è 古 於 b 5 は Ø 墳 現 手 日 男 ţ 姧 ŀ٠ Ø Ŧī. 見 筝 本 τ 存 女 15 ķ١ Z 箇 は 内 凮 + 性 Ł は 其 往 地 六 Ľ 宛 5 す を ŧ 古 Ø R 箇 Ŀ n b 判 肯 其 書 墳 發 τ 別 **\*** Ø 定 の 見 L 10 指 居 ť す 例 9 5 爨 ŧ. Ł 式 ð 6. た 粱 其 i P に Ĭ. は Š. 接 E 0 Ø の 何 8 山 す 發 る。そ 古 是 ť て 等 箇 見 墳 ぁ ð ぁ は 觼 0 前 る。 而 駀 ľ 决 E n ð の 就 中 人 定 於 故 の ή, 废 的 5 ٤ 釧 Ø). 本 ŀ١ Ļ. 州 T τ T 古 指 佩 材 Ø 未 は 夫 阜 墳 袰 料 間 伆 男 婦 南 だ 15 Ø 題 τ Č 里 殆 其 子 塚 於 偑 あ は 用 10 夫 ₹ な H ď 他 B Ż 思 於 婦 Ġ は Z, る η. 將 栺 必 は な 1

たに 墳 に 漬 ð 10 旣 ij. 我 記 於 不 + Q 箇 釋 τ 指 ŀ٠ 苑 當 來 事 τ 鑁 實 或 ò 0 Ø 方 樣 ď٦ は Ø 語 時 6 て τ の な 推 手 ぁ Æ ぁ ざ 其 測 達 る る あ E 併 せ n D. 5 i Z 以 ٤ 其 0 箘 上 Ù Ø 15 ٨ ô Ø 出 思 の 1= の 指 指 1: ሌ 氨 み 鑆 し 煍 合 な 群 ŧ τ 態 ŧ 5 篏 の b か n ず 装 存 雙 5 3 支 丰 在 i ł\$ 0) 事 那 r た Ø て 梁 見 ろ č 各 あ る。代 又 思 指 1: 恋 の は 簡 詩 梁 5 尳 n ₹ 15 山 3 0) 拇 辭 古 佩 謝 墳 指 用 ₹ 牀 は を ٣ 上 於 本 除 見 坎 け 古 ħ

好 ŧΞ Ł 奎 n Ò 之 從 尙 行 τ 似 ţ 皇 殆 が 'n 來 薄 τ 南 3 # 指 ざ 4 1: 里 Ø ŀ١ 鐶 飾 ± 製 同 夫 E > 作 ٤ 12 比 腰 0 中 媂 誻 t 銀 對 ٤ 珮 央 塜 τ 例 ٤ 其 ぁ 製 の の ð, 事 T 他 中 品 繲 指 は ろ 最 t 曲 で の 爨 他 粗 裝 b n 狀 あ は 末 飾 晃 故 加 Ø 9 鈱 曹 装 1= 몺 飾 本 ð Ø 門 飾 素 遏 古 が п  $\tilde{Z}$ 或 띪 鐶 ₹. ŧ 缺 里 墳 古 で 1= 5 は b à Ø 比 墳 麽 時 指 兩 0 b i Ŀ 1. 鐶 揪 0 1-っ 我 細 風 中 τ E 金 た 多 す 特 細 指 全 ħ. 々 < 12 細 E 鐶 栔 b ٠, 舆 Ø I E 金 蛇 は 山 吉 注 0 製 腹 本 Ø ^ 鴦 5 梢 묪 古 j. ş ь Z 伹 仑 緻 加 墳 の の 拂 i な ť 第 全 は 是 が 1: 製 本 は 5 11 意 出 種 è 品 古 n 當 な 匠 來 Ø の 墳 0 (1) 畤 手 る 如 で Ø 进 Ø 併 à 極 類 そ

觼 装 兰 品 τ 指 釵 0 佩 用 į, Į 鑦 臂 釽 3 共 1 最 è 廣 < 世 馵 各

٨

稝

た

爲

て

ぁ

ろ

ż

か

Digitized by Google

ーナ

111) 用 今 ガ Ü 店 淮 源 は 更 < 法 装 Ĺ 10 0 f. 御 を の 飾 ź; 1: ŧi 指 1: 行 T i Ø な 間 是 古 忐 は ₹ す ぁ 3 b 際 й 迄 八 は 机 3 15 P る 15 る 值" 埃 利 令 時 τ 2 Ġ 指 或 存 £ H 1 及 な 居 鐶 6 在 ì 用 寧 ᇤ 我 人 5 指 ٠٠ ٤ せ は > 併 深 ろ に b 쮫 支 ţ, 物 k τ 0) 印 於 i Ø 那 を Ø 居 12 4. で、今 軰 此 關 附 間 ķ١ 1: 15 っ 入 τ と元 係 耆 Ø 45 於 *†*: 起 H 指 b 指 2 源 が す ò b 叉 鐉 Z ٤ は τ 記 鐶 (signet-ring) 0 ぁ 5 蚁 臆 文 Ł t: を 3 Z は n 明 文 E 其 E 忘 て、弓 5 は 5 Z 戒 i 供 後 諸 が 化 n 居 Ť 指 ₹ ^ 希 民 を τ Ľ 臘 族 民 射 常 る > ď 思 は 爲 i 間 稱 尤 人 な 4 考 は ٤ 1 羅 Ł 榯 솬 n è Ę τ Ġ ^ 指 ð 5 注 Ø 馬 合 τ な E 3 最 糤 いっ指 此 意 E 意 人 は n 纐 i 古 義 紙 等 ģ 15 Ø ž i. 逸 E 루 備 布 'n 篏 π ₹ 犬 等 T 抸 於 は 듄 ٤ ð ζ < b な 後 的 な と か る ŀ٠ 保 Ġ S 宮 結 τ 宜 3 動 ŀ١ 存 b 之 丰 興 機 用 Ø 輕 ぶ 實 i を 眛 ٤ 3 的 妃 1 便 起 て 佩 は 妾 な 奎 0)

飾 ٤ そ 支 n 那 た T Ø ti 特 肵 1 Ġ 1. 謂 於 徴 ょ の ぁ な け 戒 つ る 指 T ₹ ъ è 的 益 が 指 最 Ø Ø 鐶 た 意 刺 Č 6 Ø な 義 激 부 記 5 事 Ĵ. 솬 4. T 5 例 は ŋ 行 Å で 右 n t 0 あ Ł 漸 擧 た 盛 次 ð ۲ げ 純 行 が 其 ٤ す 裝 7: は、當 飾 漢 Ø ъ 後 竹 E 佩 時 至 用 宮 Ø の S 0) è 2 交 妃 t 螀 O) 學 妾 P 俗 Č な 進 0 は Ø 上 ŋ 蚁 御 か 1: 女 は Ø ò 現 子 際 西 知 は 方 1: 0 n 用 身 な 民 n 憈 ٧. 族 t ð

Ma

の

装

5

第三節 侧及桁梁

篏

は

作

1:

Ø

Ø

٣

は

關

係

0)

な

ŀ١

3

で

あ

1: 歽 る 々 に 阈 خد て ŧ 必 は 行 彼 民 1-O) 要 あ 7 等 朝 朝 は Ø 方 ょ 3 鮮 あ は 鮮 剒 諸 n 9 0 そ な 間 τ 1: S た ĸ 15 菣 耐 於 於 結 1: は 15 Ġ 2 ķ٠ 鑦 充 1-が Ø 婚 於 は V١ Ľ 矢 埃 石 分 ٤ τ 7 ö 指 ķ٠ 祭 支 張 指 鐶 及 は 垫 τ τ 指 す 男 那 鐶 以 鏤 ð 9 の 之 來 鐶 3 注 女 て 0) 風. め 意 E 1: 間 は 風 習 の 佩 漢 印 è 用 Ž 萝 15 女 睝 が 章 が 可 通 -7-+ が 行 Ø の 出 入 が Н 必 è 用 の 風 は Z す 12 習 i 指 あ 俗 來 n 鐶 ť 3 俗 b 7: 300 0 っ は Ţ は K 支 0) 併 3 Ø 夫 傳 是 Ŧ 主 影 那 Š 曆 し Ŧ 著 統 ౽ 讏 に が が つ た 0 i 垫 貫 文 が 支 方 Ł 2 指 献 存 1: τ 認 ፌ 那 Ų. Ž Ł 於 鐶 15 所 1. 1= ģ め è 0) は 8 Ø τ 傅 j. Ø ŀ٠ 店 方 形 勿 b が τ. n つ 當 太 が 7 論 1: 0) っ 6 あ た 穠 時 'n. 有 指 Ľ 知 n 1: 鐶 當 i 谊 支 ŋ Ġ, Ł ٤ 那 接 得 τ で がっ n n 等 3 考 ځ ĮΨ あ るの羅 3 J, 思 Ji 我 ŋ 0

貝 裝 b 次 つ 12 せ 製 τ Ø 臂 ì, で 釧 石 腕 殊 b 蠳 n 亦 t 15 金 儘 篏 其 囨 た 指 蠳 Ø の Ö 遺 鐶 應 を 1: 物 主 用 3 Š 栽 Č ð は i 緣 が τ 發 3 あ 暦 時 くの廣 見 8 身 K 我 せ 4. 體 は G が 련 玻 装 H 15 ti 璃 飾 T 本 石 製 Þ 器 ť. 內 仁 ز 8 地 時 て、諸 至 叉 15 代 る 1: 於 な 各 內 ど 人 ŀ٠ 種 地 τ 15 種 Ø è 於 H Ø 占 材 其 12 ٧٠ 兽 料 墳 τ 0) Ŀ b く Ø 'n, b 5 貝 行 膊 11 Ø 傦 は 釧 Ŀ 仑 ħ.

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

化 出 加 見 ħ 樂 Ł せ 3 Ł Ø 相 τ Ġ 浪 た が 似 の 多 b n 肵 見 本 1: 古 謂 ₹ ð 形 墳 銅 共 古 鈴 墳 製 式 ф 釧 Ø Ø 南 が 0) な 金 主 ぁ 金 劚 如 鮮 5 て 製 5 銅 永 3 b 斷 黄 釧 銏 Ж Ø 金 は €. 面 13. を 製 於 粱 見 1 本 古 品 は Ш 5 ŀ٠ 墳 慶 τ 朝 稙 b 州 素 鳗 粱 鮮 K 見 鐶 山 羅 Ø 1 占 州 0) 於 種 品 墳 昌 遺 頺 Ø ١. の 뤎 漱 τ 如 が 女 等 を あ ₹ は 9 子 出 釧 蚱 Ø Ł 中 腹 Ø 南 0) 遺 樣 右 鮮 T E 居 뀲 手 古 は Ø 刻 V. 墳 9 周 は 金 旣 佩 か 樕 B 冠 用 Ġ 15 10 ž 早 屢 塚 鈴 加 せ 6 K Ø を n 發 そ 漢

例

を

3

の

て

拙 Q 六 ¥Ž. Ľ G 求 朝 栅 支 し 12 な Ø 那 以 T 5 製 R は ø 3 居 所 ず Ż 臂 12 作 來 な る。そ 於 で 3 15 奎 凚 壌 ₹ 現 也 け 數 支 例 1 3 證 れのに 佩 那 b 行 ð ď 銂 故 す は 見 Ħ 用 技 Ħ 或 1= 本 12 衡 卤 δ n せ 古 金 1: は Ġ 固 遑 石 の Z 冠 器 有 が 鏆 n 影 ^ 塚 榯 霁 0 13. ť は ď 5 は 15 代 を 智 男 ġ ŀ١ 當 於 否 3 女 굸 0 俗 0 ٧, 遺 は 拒 Ø み 九 間 ふ)の て、入 現 す な 0 1-跻 繼 文 軉 代 6 通 ð 起 か す。中 Ž П 野 意 用 源 5 岩 15 Ĺ 朝 壄 昧 6 Ł は た 未 で τ b 明 i 鮮 ¢ 現 開 は × の Ø か 腕 支 な は ٤ て は 鉶 Ø Ti. が K は Ø n は 民 ţ. 族 鉶 繪 記 П 40 な 起 な 源 畫 を が ż 口 尚 ŀ١ ķ١ 鉃 臂 伹 彫 n仁 は が「説文」に 臂 腕 刻 必 τ b i め 等 1: t: 常 仁 是 i Þ 佩 實 11 K ð è K. 叉 Ł は ť 認 筒 金 支 例 6 銀 那 見 た 旣 'n ል Ø

mils) ę 地 釧 土 n 思 は 方 Ľ ٤ τ は 朝 Ø 解 1: Ø 居 n 鮮 如 民 ì 本 1: S à 族 Ø 古 事 な は な 氣 な 墳 實 H 悷 疋 (£ ど n Ø b 是 15 鍘 1-釧 ば 敢 等 於 を 於 な は τ 篏 若 被 Ġ 恠 4. 11 葬 τ ø て Ц, Ł ٤ 者 存 な 必 被 t Ļ٠ 在 (I 葬 Ø ٤ Č 奎 単 足 ٤ b ٤ 者 須 蕧 た 趾 1 絕 が Z) 3 1: 無 な の な 問 考 Ġ て 箇 る Ļ٠ 足 題 鐶 な t: 體 ^ は ð 奎 鉚 Į, Ť ۶, Z E 附 例 E は す ķ. Ž け 足 述 ^ n 當 は τ ば 部 ば の 寧 0 印 ゐ を ĮĮ, 如 裸出し 1: ろ 度 ъ < Ø 普 併 Ø 如 中 74 = 通 i < Ħ 群 後 で 斯 i τ 群 ŧ 章 居 な の は な 之 改 N る i ŀ١ 如 族 b ŧ 熱 がい r T τ 3 風 足 出

說

<

穳

ŋ

て

ぁ

**5**.

遠 ٤ れ 似 カ 蛇 た 思 の 腹 の ガ 最 狀 原 髙 装 は 後 阚 ۲ 若 形 土 橋 飾 な n 15 健 Ø に 3 ど 彫 Ĺ 述 ż 文 鳗 自 刻 Ø < \$ 化 i 君 1= 如 ぁ は ^: Ľ た 0 關 鋸 à à る Ľ ۲ 所 ٤ は ę 貝 齒 脷 す 說 7 狀 Ø Ø Ľ 係 n は 線 Ø が は は 少 ば 刻 直 H 狀 面 本 な 舷 白 本 5 あ Ħ 古 < 17 15 内 0 墳 ٧, 5 以 想 3 自 ţ 貝 地 媝 發 思 τ 古 Ľ ひ 殼 見 的 ふ。他 件 墳 か で 0 叉 쯄 15 の ð ぁ Ġ 釧 1: 見 朝 釧 作 n る 0) 若 此 鮮 0 是 は 大 つ 支 者 南 i 石 7: は 3 貝 方 那 此 製 誰 0 數 蚁 起 模 輪 15 Ø Ø ٨ 蛇 源 造 如 は の Ġ 於 內 à 腹 묘 形 を 推 ١, 大 粃 其 中 地 察 の τ 15 體 輪 の Ø 名 す 見 於 刻 1. 石 殘 が 3 る 侮 求 垠 t 通 ķ٠ E が τ 濱 15 が 9 ð あ 如 發 貝 類 5 ð ŧ ァ

Digitized by Google

## 生したこ見る方が穩當こ思はれる。

## 1

(1)皇南里夫轿壕に関しては「裸鮮古紋関帯)(第三)、谷西里積石塚(1)皇南里夫轿壕に関しては「秋止七年度古紋溝左殺告」中、原田委員の報告参照。に関しては「大止七年度古紋溝左殺告」中、原田委員の報告参照。「関しては「大止七年度古紋溝左殺告」中、原田委員の報告参照。子の指に供めた多数の指載さ見れば宜い。

(▼) Schultz, Urgeschiubte der Kultur (Leipzig, 1989) p. 354 t.

然いては、文都士浦川東晋君の東幕に使つ所の多いことを選に銘 の前中の大部分を左に抄載することにした。(なほ此等の資料に の前中の大部分を左に抄載することにした。(なほ此等の資料に の前中の大部分を左に抄載することにした。(なほ此等の資料に ならず、強其他の装飾品の使用を任るものとして面白いから、其 ならず、強其他の装飾品の使用を任るものとして面白いから、其 ならず、強解推議」(東唐詩集電七九』と云ふのがあり。就 数にも用められることは、我々の熱知してある處である。 際にも用められることは、我々の熱知してある處である。 際にも用められることは、我々の熱知してある處である。 際にも用められることは、我々の熱知してある處である。

「我風東門遊。麵道水納磨。原君即此房。侍寢執衣巾。

一雙を映する黒俗を想起せしめる。

(6)外國から支那へ指数を献した記事さしてに阿原耳場が「元書七年、遺化献金縣指数」(南史、敷七十八)さわり。加出家國が「元奉、遺化献金縣指数」(南史、敷七十八)さわり。加出家國が「元書七さのるのは英の一例でわる。

(子)印章指数のことは特を遅れてあるが、宋奥(巻四八七)の三禄齊(子)印章指数のことは(青海大宛傳に「大苑葵藩、先際して約束として指数を贈ることは、青海大宛傳に「大苑葵藩、先際して約束として指数を贈ることは、青海大宛傳に「井王以指雲洋印、亦有中國文字、上華美、即用爲……開闢係に「井王以指雲洋印、亦有中國文字、上華美、即用爲……開闢の「東京行政のことは称を遅れてあるが、宋奥(巻四八七)の三禄齊以間の心指数以称)と見いてある。

(9)個中律超貝線から美の質例を要見してゐる。(京都帝國大學考古Die Steinzektliche Muschel-Technik (Jena, 1914) を参照せよ。(8)石器時代の貝輪(指載、網等を含む)の研究に関しては Pivilist

學研究報告第五個、開展第十一字看)

Digitized by Google

第二十九國 六朝佩帶男俑

(Fig. 29)

Ξ

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

にあるが一々之を例示する煩な難ける。なほ原田淑人君「支那唐

## 第四一節一一跨一帶類 (■阪第三八一)

方に 此 な 帶 K 金 ぁ 3 3 Ø 黄 黄 并 各 事 金 0 が 金 實 種 が、一 製 τ 出 來 棺 製 で 實 0) 揃 冠 ٤ 内 ぁ 金 な ょ 具 或 製 略 Ø 2 ŀ١ j. τ 腰 ば 西 B は Ø 連 方 槨 外 發 佩 の 銀 掘 續 中 類 恰 > 製 15 Ł 隨 極 è 3 τ 處 金 携 木 垂 ķ٠ 繫 恰 棺 銄 5 5 に 0 於 製 た i b の を 帶 人 中 Ļ. Ø た 遺 央 銙 Þ ŧ τ 有 檨 部 憾 佩 發 帶 0) 見 τ K こする。我 金 麲 Ĺ 산 具 祭 發 た 於 5 見 狀 C が ŀ١ 態 至 悉 τ せ n 其 南 k ₹ 5 0 2 は τ ·相 儘 北 0 れ 先 12 た 15 原 は 散 奺 Z 近 亘 位. づ 此 亂 Ĺ Č 置 ζ, 2 τ は 其 τ Ø) 垫 殘 最 b 黄 Ø 黄 詳 缺 金 金 5 に 下 ŧ Q) 顯 方(四 製 製 す 뫘 *t*: 著 態 箶 5 ۶.

儀 凡 (1)**⊅**; 帶 式 te 古 T 2 佩 墳咖 衣 製。 た の 及 i 服 縍 透• 氣 彫。述 1: 板 闪 K. 味 猌 於 銙. 地 を 15 態 接 帶. Ø 佩 ķ٠ τ 1 纜 Ť 金• 用 具(服務) ę́ 於 す n ۲ n な 5, Ļ٠ か ば ほ T i, n 全 出 寬 た b 技 1: 濶 具 發 Ġ ٤ 見 約 銙 15 の 過 三尺 たこご、本 Š 板 반 ぎ、 恐 # 5 思 六 れのは 九 殊 寸 鮫 n < 古 附 は K に る 腹 達 墳 梁 此 銙 部 す 板 t Ш 種 1 Ø 15 ъ 9 帶 ė 於 銙 於 か 6 端 帶 ķ, 4. 層 は τ 如 金 τ 幾 明 は 旣 何 具 分 K 膫 歷 12 を で 然 耉 南 ď٠ 完 あ 鮮 垂 重 Č 備 2 i 各 n 和 τ i た τ 地 下

は、 の 古 此 Ø 全` 隧 墳 全 4 < 落 0) 部 が = 1 ٤ ď٠ 쇍 Ø τ 例 5 帶 置 居 及 鉸 Ø 料 具 つ U 金 룝 0) t: 其 具 黄 本 宴 他 て 金 古 Ó ŧ あ 墳 で b て 3. ぁ 完 Ø Ø 存 加 怎 な 3 ð క ₹ Ł は 式; V. が 伞 丽 à. 於 あ き か 稀 秋 ķ١ ð ģ 朾 τ け 毫 帶 斯 Ø n ŧ 0) 事 < حج て 疑 情 b b b ė 完 K 其 遺 容 全: 依 Ø 存 n る な 棺 i S 榔 b る た 餘 Ø 保 が b. 地 77 Č 破 は Ø, 云 ž 壞 無 は 見 Ł は ٠, ð. t 積 梁 銙 0 石 山 板

を

得

な

ķ٠

斯 42 以 15 草 出 部 Ø 部 0 τ P 黄 13 Ø) Ł 銙 1: 如 六 打 金 透 分 τ 板 際 ₹ 拔 彫 之 ケ C 板 j): は 所 餘 \_ は か b を た か・ 鉸 方 9 垂 *t*: な 施 藵 te 6 具 K, 1: 飾 P ŀ١ i 面 ð, 成 附 そ 煩 偏 15 方 Ø T 15 劜 の 쬵 ٤ は ٣ n ぁ 板 曲 5 b 混 τ Ξ 考 故 **艇**及 九八 Į, げ ð Ø 雜 小 是 ታ ^ が 垂 0) を 分分 飾 所 す 此 6 は 飾 10 各 加 針 ð 片 板 等 n 0) は 箇 の 金 仑 ъ 上 忍 Ø 蝶 は τ 五長分割 な Ŀ 附 1: 透 番 冬 方 總 避 加 を ほ Ė 唐 彫 を 形 τ 以 Ø Ĺ 帶 由 は な  $j_{n}($ 四 0 to 他 τ 板 凡 12 i 的 帶 + 用 側 小 1: 手 T τ 0) 板 篔 意 K 卽 は Ē 各 居 t 透 同 15 Ż 後 以 . 彫 3 H 形 5 外 を 围 述 τ 念 銙)こ Æ を Ø な 左 缺 模 板 少 施 飾 模 分割 b 6. 端 樣 0) し、下 心 棂 朝長 寸九 な 1: 奎 を 相 の 葉 を 描 ķ. の 加 漟 分分 端 形 打 が は 箇 綴 き、之 Ď. は 抜 'n٠ Ø ž 方 L 奎 あ 国 6 乖 . 10 を 板 τ 除 Ü ŋ は 飾 1: Ĺ ΙÈ 鏨 'n あ à < 舌 透 Ø T 速 る を 碒 唐 を 彫

M

ŧ た 打 j 此 2 2 2 Ø て、た τ τ 元 が 帶 板 祭 は 上 ٧, の E 놘 兩 方 加 板 固 飾 面 定 n 1: Ø は る。級 裏 既 せ 1. ٤ 布 面 稍 15 を ø 張 ħ 繌 た 布 Ø 華 つ た で 褥 0) 布 E 殘 あ 過 造 痕 5 ŧ Jr. 9 を τ 韶 此 の b Ø ゎ め 帶 3 0) τ で カ あ 部 ħ は 板 ò つ 丈 仐 1 τ は り ŧ 革 て 殆 八 帶 あ ケ h t ₹ 所 ð 併 三各 は Ċ ٤ な n 15 之 で 鋲 ď٠

ځ

ž

5

化 膨 τ τ 少 O) 9 帶 此 金 Ĺ 岸 て 具 慮 帯 ζ 金 具(蛇 E 12 細 中 最 < 帶 Œ 尖 尾 ጵ ģ 波 端 挿 屡 狀 it み、三 紋 E 長 K 見 於 Č ż 鋲 쒼 る 約 V٠ 奎 戹 紋 τ 四 打 ځ Ø 再 寸 U. 裝 奎 0 2 飾 た Ŀ. 擴 長 方 0 で 下 が あ が 1= 形 つ 認 3 表 τ 1: ø は b 近 此 5 3 金 Ł ķ. (頭質).其 τ 具 金 n 8,00 D ゐ 板 る 元 С 部 是 Ø あ は 周 は る 板 H 緣 p. 鮮 1 中 が 其 は 程 枚 他 連 ł٥ Š Ø 點 至 古 な 鏨 2

に 考 狹 挿 を た 鮫 V١ Ł 頭 Į. 5 通 70. 込 Q ず ۶ n を 可 帯 有 h 8 2篇 だ 端 丽 ş ĩ は è ٤ 帶 金 τ 銙 τ Ø 孔 具 板 b て 媏 は は る の あ 金 巐 少 が ろ 此 ŧ 金 i ٤ 村四。 ¢ 蝶 の ょ な Ż Ł 9 鉸 番 II 7: to 具 は を 注 橫 物 嬔 Ø 以 意 E 鮽 n 端 τ す 9 τ ٤ は 接 可 は 右 T 却 合 ŧ 挿 Ż 媏 τ Ĺ 稍 奎 入 酔 の Ē 前 銙 せ 煰 ΙZ は 金 忍 5 Œ 12 欽 近 并 冬 垂 n 具 下 < 1: 0 唐 Ž, す 笌 る 先 草 連 媏 た è 的 8 結 か te Ø Ø の ٤ 或 た で 外 檲 た は あ 廓 b £ 他 銙 ŋ を ゥ Ø 板 側 Ľ 銓 早.

E 上海(30) 限 つ 1. τ 於 小 Ļ. 圓 τ 板 は 他 の 加 0) 飾 銙 を 板 左 ٤ 牛 左 部 方 1: 15 於 b 及 ŀ٠ ぼ τ ٤ 接 帶 觸 板 す Ŀ 3 12 虏 九 n 垂 が 飾 無 Ŀ ķ١ E 'n. 74 5 飭 此 者 垫

あ

る

2

で

ぁ

缺 併 f Ø 何 9 就 (2)存 敷 牆 0 等 垂 Ł ŀ١ 銀• Ø 窗 分 が 小 全. 飾 製・ τ 銙 は あ 體 見 H 板 透• 福具 棺 다 다 다 る 板 Ø 8 彫● 約 帶 等 重. 分 サニ 原 造 12 銙. + 端 1. 9 銙 Ø 箇 帶• 金 な 加 は 金• は 板 帶 具 2 飾 殆 具• 端 分 方寸人 層 τ は を h 殘• 仝 5 尖 帶 單 見 ₹ Ø) 具 缺• 端 端 簡 な n 透 其• 彫 孕 を T 箇 ŀ٠ 缺 銙 で 鬚 挾 は で (加京年12) (開版第三) 11. 損 狀 ť 板 あ あ 樣 i 10 る 今 つ 0 Ø 15 て、た 根 忍 缺 は b 龙 冬 ŧ な 其 損 0) 0 11 0) 唐 が 其 > 甚 τ 繰 方 裏 荜 現 形 Ĺ ð 形 面 板 は 0 0 4. 3 を 1= .t. 意 略 が ż 此 冇 布 八 12 匠 ď 破 0 ٢ 片 筒 片 殘 τ 前 銙 τ Ø 0 D 例 r 2 帶 六 附 鋲 3 Ľ τ 精 金 鋲 耆 ž 丈 は b 査 具 有 を i け 稍 す ō 打 0) τ す て K 8 内 ち る ろ ぁ 殊 箇 ٤

外

3

な

1=

る

(3)銀● 製• 透• Ø 彫● 略 N 銙• IJ, 帶• 全 形 **金**\* 具•思 を 殘•は 認 缺れ め 其• 5 n 3 12日 | 版 | 16日 Ġ ئل 0) は 鎊 僅 板 1 同 \_ 箇 方 15 板 過 à. 垂 な 飾 4. ٠ť 其 帶 0 端 構 金 造 具 は

Ø

T

質

\*1

O

褟

係

Ŀ

其

*t:* 

i

ζ

殘

缺

は

ئ

τ

b

3

'n

龙

は

腰

Ø

全

à

銙

帶

を

な

は

0

西

半

部

Ø

右

足

15

當

3

釧

0)

邊

p.

5

見

出

ţ

n

1:

ť

か

明

か

な

穘

此

た

ò

て

あ

Č

5

現

で、甚だ 方 あ の 重 蠳 布 板 0 品 K 1: 1: 片 ġ が Ł Z な 透• 矢 Ľ は がゝ の 问 < 忍 で 張 9 5 Ť 彫• ٢ 其 相 冬 一序 压約 見 錡 り が 唐 類 < 帶• 上 分 S 銅 似 丽 ž 阜 金\* 箇 10 Ď. 鏞 中 ر 9 2 Ø Ŀ 具• 0 Щ か è 心 τ 透 懯 蕿• 箇 銙 ۵. 方 缺• 帶 1. 彫 i Ø n3 板 15 其• を 鋲 は が < 編一寸二版 帶 な 'n 依 太 あ 出 Ξ∙ 端 打 Ł 9 ٤ つ ŀ١ 九 τ 全 麻 τ τ 餶 つ Ž 县 箇 此 板 ۵ 7 の ۵ 重 た ð) 解八分四 从二寸四分 約 繖 の の 5 る。 こ 金 鋲 銙 物 Ø 八 具 窗 帶 r は が म न 打 て 銅 分 'n あ は の Ē 完 あ 亦 分 ŧ 帶 9 2 兩 τ 存 部 10 殘 ろ 1: Ŀ あ 書 存 ż 前 Ĺ Ø 儩 Ø 毅 τ 5 ζ i 透 原 K 例 其 其 彫 狀 は 含 τ 見 Ø 綾 h b 湉 如 Ø 唐 仑 の 幾 布 で 位 < 楔 覃 8 分 不 殘 箇 が 元 0 を ゐ 模 窺 張 は 非 明 缺 5 は 遺 爲 常 劐 標 ふ っ は τ 存 甚 ŧ p. に Ś

(5)で、平 四 共 鹤 1: 板 は 銀• n 面 甚 略 蠳• Ø 8 K 透• 來 忍 Œ Ø 久 光 面 4 彫● ₹ 存 取 で 唐 破 銙• 草 帶• 殌 ぁ と 9 六 な。之 的 金\* 垫 i 加 T 0) は 具• î H 透 4 殘• 15 ゎ 彫 損 缺◆ 相 ъ 其• 2 が 件 は 共 本 其 空 他 <u>И</u>. خد に (開版第三) 形 न 閒 は 近 澗 葠 は à < 金 b < 缺 製 現 小 甚 の 垂 딢 鐶 i 存 Č 飾 を 思 15 Ø b 0 作 は は が 銙 そ 合 9 板 te n 出 箇 包 3 Ł 約 形 鈒 Ø T + i t 沈 製 鬚 Д \_ 0) 化 銙 狀 具 簡 具 ٤ 分 垫 Ø 0 特 1: ぁ è て の 色 殘 襫 あ 3 の 缺 Z 板 O) Š ð す 造 成 が が S. 見 5 内 は ŋ

Ċ

か

出

3

(6)ď 全• 其 銅• 製• の 烫 烫• 彲 **彫**◆ 2 銙 Ø 唐 件. 5 草 全. Ή. は 前 殘. 缺• の 錕 製 僅 品 1: 殘 數 缺 葉 其 0) 銙 板 の b Ø 殘 Ø J'n Č 略 を H 止 闻 む る τ 0 të A > て 少 あ

(8) げ 出 6 = 透 (7)Ł 鋲 彫 Ĺ 銀• を 15 4. A. Ø 製. 此 打 膨 形 が 4ho 無 τ あ Ø み 撆. 鎓 つ 4. 心 τ Ŀ 心 板 形◆ 葉 葉 あ 加 銙• は 板 15 ŏ 形 透 帶• ^ 鋲 の た Ø 彫 **☆**• 累 下 Ø b è 耳。 i あ 長 方 の の る 殘● 缺●禁 で て 12 ż 方 其• 对新 分類 は 其 あ ď٠ 形 飾 5 透 0 8 0) 鍜 彫 兒 表 本 b (画版体型) 銙 ŧ 8 面 例 の ž 綠 垂 板 で 42 下 1= 帶 1 於 ぁ 銙 i 於 板 沿 τ Ø っ τ け 厚 <u>አ</u> は た 五 あ τ Æ. D: 3 は 今 5. 3 14 連 葉 本 迄 同 粒 煄 形 [7] の 粃 Ü 位 板 以 誻 樣 Ø の 例 点 及 尺 分 F 15 鈭 6 Ø は 軣 飾 は の 諸 金 r 面 τ 蹇 品 製 10 井田 あ 附 板 は

は 3 乖 ŏ 銀◆ 相 飾 箇 槥 製• 足 略 仭 六基 限七分 造 Ø 4¦}∙ H τ 11 み 葉• 完 ゐ E て 前 形• 9 形 3 は 例 あ 銙: 此 ŧ 美 帯\* Z, 5 存 同 Ø ٤ 鍍 **金**• 篘 Ù 金 具• Ļ. ٠.( 板 忍 < を 殘\* 瑕 ð 金 冬 帯 施 缺• 状 唐 ò 具 板 其• の Ĺ 分長七 1 先 *t*: 草 調 撒 相 が は 5 D 伴 あ i た £ ፌ 9 篘 ۶, b 此 < п 五 旗 板 な à 點 鋲  $\equiv$ が 6 15 箇 つ 奎 あ t 於 打. Ø ŋ 分 細 ٤ ţ. 2 垂 بج 長 認 τ た 飾 存 丈 11 6. め す ŧ. 6 漱 Ġ け は 5 0 ゎ て n 鋓 が で、 迓 裝 形 5 錔 帶 彫 飾 六县 'n. Ø 媏 板 完 は 附 根 孩 欨 の ١, . 具 元 b τ Ø

Ò

は

'n

Digitized by Google

折

曲

蓍

į

Ø

打

つ

た

告

な

Ę

奎

は

ī

4 な i τ ۵ 8

(9) は ग す 此 Ø 摵 3 0 ģ 銀• 蝶 第 Ø 處 曹 銙 鐶 製• 番 + 門 1 板 1.0 偤 葉• 里 は 號 ょ 形• 古 墳 っ 同 3 鉻· が 1 墳 τ Ċ あ 帶• を 推 銀 は 5 製 金• įż 知 鈒 具。 C す 16 0 帶 葉 残\* 薄 ø S II. ۲ 形 缺• 谷 板 打 井 錛 其. Ľ 15 附 板 氏 打 け 'n. の機能を 調 出 付 二幅 分一寸 た Ł 査 來 け Ø Ø 銙 1= ß Ø る が が 凸 は 板 殘 此 礼 あ Ξ 存 T Щ 쁘 ろ。(禁世九) Ø 箇 ٤ ぁ 鋲 古 種 分 を 墳 τ 2 Ø さな 1: 打 居 15 篘 ち、素 其 Č 板 2 đ t: ほ 0 Ø 其 E は 鐶 例 遺 其 品 Č を Ø あ は 垂 殘 は 0 9 片 本 殊 殘 n 原 缺 ť 遺 1 田 τ 品 後 氏 見 の ð 者 發 存 ð, ó 仗

(10) 用 1 K 面 の は 金• 0 濩 1: **銅•** 原 は 鋲 稍 板 製• 狀 奎 Ŀ 中 R 大 100 12 施 뿝 心 葉• 推 12 à Ŀ Ų, 形\* 察 粗 な T 1: 绮° あ 鋲 ŀ١ 帶• Щ 麻 る ٤ 箇 金\* 布 丽 來 は 具• 金 i 垫 鐶 残っに 具 打 τ 麵 鋊 5 缺•足 K 垂 太 其• 接 ٤ ፑ | (機能) i 同 す ŀ١ 紥 樣 τ ŏ 鍐 綾 0 爲 銙 を 素 布 12 板一端 Ŧ 镙 折 の れ、端 殘 r 曲 有 げ 'n 金 金 Ł を た 具 具 τ 處 遺 b は 12 存 ıĽ, る。此 し又 遺 葉 端 留 形 等 弧 た i の 狀 金 T 裏 鋊 Ŀ 具 面 ð 板 星 に 0) --る **9**ì, 裹 0 銅

놘

i

ti

5

ð

(11)金• 以 同 形 製• 0 游 40.0 葉. 離 形• 鎧 錛 帶• ぁ **金**\* 5 ď. 具• そ 残• 缺• n は 其• 鍍 銀 [ 17版 18第 で ある。 素 鐶 が 附 ŀ١ τ ゐ る 別

τ

知

5

Ž

が

出

る

Digitized by Google



Digitized by Google

Criginal from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

が、今 板 (12)る 小 鉸 形 六幅 **会•** 其 ŧ 医分 で 銅• 箹 形 0) 製• Ŀ. 粃 板 **₽** 簡 10 葉• ぁ K 豆椒 東分 打 形\* t 付 に っ 銙 が 其 τ け は 帶• Ξ 此 τ **金**• 0 あ 鋲 寸. 處 殘• に 3 あ 缺 是 9 は 附 は 素 其• 記 便 鐶 蚁 頂 す 後 Ŀ 3 は な 章 箹 垂 鉸 帶 n は 鈎 歯 此 具 の 板二游 形 金 0 Ø 狀 條 具 金 15 て 具 Ø 離 譲 1: は 打 鐶 附 3 出 無 i 此 屬 ļ٠ i 紋 p) > 類 ぁ た 6 の 遺 Ž 知 ó 思 밂 n 絧 は な 中 Ø te 最 ŀ١

(13)被• 銅● 製+ 葉• 形• 紷. ∰• 金。說 具• 明 蕿• 缺• (調整)跨 板 分八月 跨 板 は 銀 被 반 で あ る が

金• は 銅◆ て あ ð 錢• 鑌 Ŀ 鋲 は な 4

(15) 墳 (14) 鐶 n Ø な 15 紙条第三 於 ķ٠ 鐶 製• 4. 1: 素 τ 葉• は 鐶 b 其 Ŀ 形\* 條 附 の 例 も 帶• の ϰ 布 た 金• 具• 注 紐 ę 意 殘 の Ø で、或 缺(魔器) 跨板二。是は せ 如 6 à は n b 前 τ Ø ŧ 者 居 3. 通 Č 共 Ľ た 12 痕 鎔 葉 迹 帶 形 が の あ 金 0 る。 こ Д. 鎊 τ 3 な 犯 思 は は ķ٠ 梁 か n 山 P ð 古 知 è

同 は 革 銀• で 挾 製• 帶• あ 3 踹-8 Ø 爲 金• か **具•** 5 め 18版 重 對 を 15 \_ な な 簡長二 す つ τ 6 ð 寸 0 三分 か õ 其 Ľ Ħ. 思 Ø は 幅 厘 n は 六幅 門 原分 恰 る が 6 質 媏 (14)1 料 15  $\equiv$ 揧 垫 げ 殊 鋲 10 to te す 錛 打 板 b 8 Ø ٤ 此 を 略 部 見 If 分

以 Ŀ ď, 葉 М 形 葉 形 0) 鈞 板 Ŀ 有 す 6 愈 具 Ø 類 は 若 Ĺ 其 Ø 形 亢 15

ょ

2

5

3

直

1-

Z

を

確

め

5

n

'n,

ķ١

Digitized by Google

ř٩ 過 à 6 之 ð 確 里 或 r 1. 併 古 を E な 保 15 は な す 墳 其 る。跨 分 ٤ Ĺ つ ŀ١ 쏙 ţ 難 そ τ 0) る Ø 略 悉 T l. 板 n Ø Š が Œ あ 實 の ζ ታነኝ n ビ は 果 同 6 例 を 敷 篘 困 Ł 形 以 か 1 が 帶 Ø 難 此 τ Ø 5 示 嚮 τ の 帶 で 眞 本 す 種 别 金 0 其 八 所 透 あ Ø 古 種 の 墳 種 帯 彫 Ľ 帶 に Š, Ø す 金 K. Ø Ø 依 金 Ġ 遺 具 用 存 具 3 0 れ 品 こ 何 在 を の ば ゐ Ľ 完 凡 す 5 を b è 想 る n 各 n 全 Ø そ 定 其 T ė C 40 八 出 居 す 3 種 Ø 銙 比 1: 3 华 Ĺ ì つ 板 Ø *†*: 數 Ø が *†*: 對 τ 帶 著 粱 i 以 IJ. が かゝ は 否 必 Ŀ 箇 Щ 存 τ ٤ を 若 昌 在 かっ Ł 疑 ζ è 存 寧 K E 問 Ł 少 就 不 ٤ 及 な 7 < 仑 穲 Œ 居 τ 挿 ŀ١ は ŀ٠ 當 T 九 慶 ゎ 2 U は、之 t: で 州 ó 筃 ٨ Ľ は 쁩 な

用 逜 Ø r 者 b ŋ 頺 z 緊 が、既 Ø ť 餘 τ 縛 本 恃 ぁ б t 12 長 3 12 古 ず 大 が。南 墳 ķ٠ 寬 乒 P 其 鮮 發 攌 肥 0 各 見 Ø 黄 E 滿 1 地 Ø 佩 金 Ø 玊 金 Ø 製 i 古 ٨ ゥ 製 て て た T 墳 篘 爲 ぁ あ 帶 は p. て 未 9 3 5 . 2 Ξ 全 あ た だ 發 ろ 枚 曾 Ľ 見 然 j 2 τ Ø t 其 其 3 b 外 5 Ø) に、本 推 考 Ø n 形 測 發 1: 制 ^ 古 ť 見 Z 5 を 5 墳 n r ď 同 聞 は ¢ n 3 Ø 前 ろ 例 が す p): 叉 其 弦 0 12 3 1: 屢 銀 Ø 如 ŀ١ 銙 他 是 く 製 h 板 指 銙 は Ξ 0 は 其 尺 理 摍 帶 方 六 由 Ĺ 金 Ø 形 は 佩 寸 竹

數 Ø 鳑 を 以 7 (3) 昌寧石坝委見 飾 5 2 ごは、豪 華 (Fig. 30) を

に 否 官 形 透 喜 朝 於 か 同 墳 3 が 各 記 12 Ø 彫 \$ H は 數 唐 か #5 ħ ٤ た t 鳑 仑 0) 邊 之 5 を 位 加 + ち 0) < Ġ 鐶 帶 た 其 b 郇 傅 を 銙 附 + ŀ: ķ-₹ は Ø Ø 通 0) 帶 飾 龙 Ξ 0) 知 應 隋 支 銀 て ŋ 1 τ Œ i 普 た Ø Ü 鍜 代 那 銙 ぁ P S ð, رة 杏 固 ġ 1: τ 帶 帶 詔 15 S 通 τ 0 5 9 貫 4 Š 天 Ø t b 1-な 文 は が τ は 族 Ξ か: 見 Ċ ŋ 子 獻 Ø S 如 Z 或 ٤ は 心 出 0) Ø ð 其 þ. 12 鐶 b 實 は、昌 帶 15 S i p 間 鋫 ろ 以 來 支 T 九 Ø は ¥Ξ П 常 Ġ Ø 15 鐶 5 那 は あ 原 な đ 下 示 寧 隔 全 ٣ 發生 ď 大 九 ţ. 1. 5 ŋ 帶 ٤ 技 田 校 す 独 斯 體 が<sub>。</sub>緩 四。に ぁ 更 朝 あ Æ 泂 15 τ 置 T 8 i 支 鮮 ķ= ζ つ ŋ 0) Z 4 Ų, が 旦 唐代 た 那 新 7: 文 至 十 舉 + る τ 風 武

þ,

箇

る

0

1

程

ð 7 は る あ Ø ぁ が 天 る 嚩 3 賜 S 鮮 ŧ 玉 考 10 帶 Ļ٠ かっ於 な け 6 8 ఠ b n 斯 6 の Ø は 如 鏅 武 遺 ₹ 銙 六 事 多 + 40 數 -の 東 to 銙 國 具 ž 奥 有 地 ^ 声 勝 1: 寬 4 Z 1 쇍 あ 帶 å あ Ø 8 Ø 新 在 12 在 稍 羅 を 阗 λŧ 平 福 4 1: 么 ŧ 九年 一六 ŧ 過 Ø

73 固 鞣 附 は 所 ప 1 他 を 3 韄 風 Ø か 前 Ġ 有 佩 垂 鐶 併 ٤ 引 す 以 ٤ 垫 5 如 鞢 Ø Ø Ø 馬 金 12 動 兄 發 の 轐 が 風 ò 鐶 之 周 俗 爲 固 云 物 τ 見 文 蓋 13 鞦 之 獻 K 鐶 ሑ 模 推 世 末 欲 Ľ 模 ż 所 戰 見 根 佩 迄 筿 b Ŀ 5 K 即 以 Ġ を す 之 塱 弓 る 附 n 佩 な 餴 仑 以 結 仐 劍 る ょ Ł 3 土 暗 付 者のた 6 van 1 後 之 9 帉 耳 示 支 ŧ H 帶 帨 3 Ž ę 現 ¥, 古 す 那 鮬 ð) が る 算 Ø 也云 は 族 ろ り又 出 る 用 は唐 囊 ^ 途 刀 i 來 0 Ø 流 塞 る。山古 傳 嬭 た。夢 書\_李 1: H 外 Ż, 17 之 尤 Š ŧ な す 胡 5 V. 遺 人主 云 6 5 起 類 溪 蜟 3 の 0 12 筆 が 此 物 ず 0 自 傳 西 至 1: 3 等 0 τ 後 談に ť 岩干 ۲, Ĺ 方 +, 間 2 Ġ ð 雞 1: 胡 M 4 1: ァ τ Ø B 去 種 古 Ġ Z 土 て が 鞢 Į, 玉 n す 帶 族 Ø 此 耳 あ 如 鞁 0 15 古 特 種 = る く、(44) 猶 + Ø) 2 凮 族)の て、是 ヤ、ハ 徴 Ė 俗 0) 方 存 元 r が Ø 帶 來 共 を 銙 發 銙 1-適 間 は 帶 環 說 -6 > 支 揮 瓔 方 は ガ 當 1: 0) か・ ŀ١ i 六 所 ス 存 ij な 行 那 6 τ 以 τ 在 本 帯 ャ は 他 刓 # 其

ß

る

7

t

衝

土.

٤

n







....



(3) Martély (Hangary)





(Fig. 31) 圖一十三第

- Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA



(Fig. 83) 圖具金帶鉤影透見餐鮮朝及本日 岡三十三院

**あ**。こ ť 朝 1: 原 を は K 此 k٠ 4. S 帶 酷 τ 始 發 行 は 0 0) T 扁 n 常 似 美 3 步 透 啉 的 す は 不 ď Ŀ 代 術 種 柔 搖 次 彫 4 全 な 從 第 T 銙 泚 曳 冠 Ø 鐶 處 の 垂 或 佛 板 遺 1: 塚 店 0 ٤ 飾 10 2 τ 共 儴 る 物 は τ 實 O) 如 Ø ષ્ટ H 用 樣 が Ż 相 Ø à 例 な Ø 細 3 木 模 15 意 映 共 Ġ 0) ŋ を は 存 義 簽 部 0 0 近 如 離 の 銙 今 推 乽 重 各 す 板 n ٤ 仑 < 60 種 更 占 < 3 非 10 が 累 求 8 τ 牸 畤 が 並 爨 δħ 常 装 Ø) 0) b 忍 ť J. 九 行 形 美 1. 飾 1 3 亦 藝 言 冬 觀 多 的 Ø) 2 15 透 0) 品 美 唐 T 至 败 P 奎 膨 ኤ t の Ŀ 迄 術 損 賞 0 ij Ž š Ø 2 仑 1= 崩 T 時 t: な 7i 垫 i Ø Ġ の 歽 Z 系 な Ø

Ø

樣

同

意

匠

Ø

透

彫

奎

屡

h

認

ò

S

S

T

あ

る

ifit

i

T

是

が

西

蠘

を

經

遠

<

波

斯

3

此

等

銙

帶

0)

透

彫

3

н

 $T_{\mathbf{j}}$ 

ŀ١

纐

蓍

な

6

事

實

t

ð

つ

τ

**±**:

12

3

<

見

3

所

0)

裝

飾

模

統

1-

出

て

×

居

9

是

が

支

那

锋

短

我

六

於

T 鐶 1: あ Ø 實 如 際 2 た ş 的 用 ė ٤ 途 Ø て 奎 4. 有 證 あ 跡 す 2 たこ \$ 0) K. あ 錔 3 違 鐶 は Ġ Ũ. Œ. な Ø が 10 本 金 古 冠 り、全 K 71 b 败 す 15 墳 塚 斯 等 を 行 す は 發 0 S 發 Ö 證 ٤ 柎 然 12 逹 1: 鐶 見 は る 明 比 至 12 考 接 本 變 遺 15 Ø) 化 Ł 1: 較 觸 來 9 存 布 心 ^ Įť, 的 6 T 事 Ł Ø Ł Ĺ 紐 葉 忿 逡 ಹ TT 少 τ τ te 形 n の 3 は 義 鏘 數 15 銙 數 S 通 ۵ 本 0) 然 E 透 Ľ 帶 丽 b 5 古 失 彫 銙 1: 朝 の 1= か τ 墳 鮮 を t 或 於 を b В つ 瓷 τ 附 此 有 H あ

於

-5

ô

案

义

L

呅

3

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

章 東 ゎ 史 S 羅 處 馬 め 7 τ な 3 論 あ 8 述 の è す 1 る ß Ø 此 ď 機 親 會 0 緣 が 種 あ 0 藝 ろ 衠 あ j. 5 の 系 b 統 0) τ 1: 就 あ ð τ は ť b **\*** Ø 學 者 遾 華 0) 紋 夙 等 K. 唱 Š 道 共 1. ٤ 後 τ

5 あ 針(fibula)の 帶 遺 種 b 文 근 留 Ł 3 移 物 0 の 氼 化 τ 孕 動 t 1 n な Č に 支 者 i 史 か あ 其 Ĕ の 注 那 意 1: Ŀ 朝 か・ ろ の 7 如 榯 少 す 鮮 Ø 九 其 出 依 ぁ < Ø る。 病 何 銅 頃 現 B 0) ₹ ò 2 可 を 現 本 12 起 τ 2 ť の 象 發 源 見 體 Ġ Z 12 ģ n Ζ. す Š 明 廣 漢 Ľ 流 羅 45 時 15 ź; 馬 は 傳 せ 化 就 ₹ 九 せ Ö 5 鮻 i Ø Ł ふ ヶ ď١ か・ ķ, 是 具 τ b N ٤ 可 5 れ τ 5 存 (buckle) 쇍 0) は 1: が 충 15 は ŀ 在 τ 帶 b 特 明 ヂ Д; 在 6 あ 40 共 1 す ゥ 來 す 0) p. 馬 国 革 て で ٢ Ø 5 b 3 ъ 帶 0 製 ģ あ は かっっこ 慮 ン 西 12 源 0 9 無 民 Ť Ø) 用 其 認 流 馬 Ľ 族 洋 は て Ļ. 具 は 10 Ø Ŋ 15 1: あ ø か 溯 帶 Ġ 獨 形 n ₹. 於 ð Ø な 立 は ど 0 樂 是 ð n ŀ٠ ŏ ₹ 似 b 捫 τ 伟 は 可 Ø 1= 支 à b τ 北 15 は 古 ٤ b 必 歐 羅 墳 ð b 那 の 要 は て の 15 用 馬 4= 5 の 最 15 於 O あ が 帝 華 於 ಹ 賟 違 裝 彼 政 3 5 麗 ŀ١ ŀ١ 置 味 ひ ٤ の τ n 時 な T な て 考 留 人 た 代 ぁ は る

帶 る な Ø 用 5 P 奎 な Ø は ĩ, 1: 說 文 b 15 Ø ĮĻ, て あ の 字 5 が 形 此 か の終 象 繫 帶 佩 Ø 之形 鐶 d' Ľ 5 z; は、果 つ D i 5 如 樣 何 Ę な る 佩

を

げ

扨

T

S は 金 E 的 Įį. 恐 銙 钀 Ø 0) 他 Ġ 弱 帶 逩 が 16 < 胀 か て 佩 葉 別 5 あ 鮗 Ø 形 0 垂 난 2 垂 Ø 下 紐 τ 飾 6 遺 帶 Ł 其 1: n 벎 な t: n は な 12 ď か 15 固 T 於 1. の は あ t τ j, 如 不 ろ 9 は ŝ 0 ş 適 何 佩 形 τ 當 等 かき 物 ł. で 我 腰 他 邊 な を ぁ 物 K 繋 12 つ 3 Ŀ Ø 7 げ 懋 次 附 金 發 鐅 節 1 m 3 蓍 製 せ 見 12 10 i 銙 4 邁 6 逃 1: 帶 ţ, Ł n 形 1. ベ た た ð 迹 於 ゐ が 樣 ŧ な ŏ ŀ١ 其 ħ. な < の τ 本 5 П 腰 义 は 古 ٤ 際 佩 1: 其 墳 < 1= 類 是 Ø ķī, 思 在 は 純 は 於 は 此 装 つ 餘 飾 れ τ ٧, Ø

端 如 15 那 帶 Ø 躚 要 之、支 t, à を は 古 な 多 層 經 其 墳 Ġ ŧ 數 起 τ 那 p, の b Ø 褥 朝 源 6 が 12 産 鳑 ሌ 鮮 を 存 於 出 出 寧 を f 15 Ł 在 Ļ. i 飾 入 ろ Ø ٤ ٤ τ 置 *t*: が 9 14 た τ は 其 Ø ٤ 居 П 北 帶 帶 が 剩 民 方 本 쮬 0 K. 此 衆 15 民 ^ 金 た は 0 其 の 具 2 族 古 b Ŀ 全 趣 沭 15 3 0 < 冠 1= 味 僔 發 は 如 *†*/\* 塚 文 圓 1= す し à 6 9 形 合 1: f 獻 る 金 致 遺 Ø の £ Ø 銀 Ø 品 小 ن て 見 6 上  $\pm$ ť 飾 70 あ Ż õ な か 發 あ ŧ 3 H, 卺 6 ₹, 生 て 胹 示 5 à 仑 Ġ Lani Č 附 ٤ b Ż 以 T 云 加 这 T 0) を τ ś す 15 朝 で ð 證 놫 我 б 鮮 あ る 明 飾 Ľ 紅 ۰ 15 Ó ħ, Lant が て、之 歪 於 此 ħŧ Ż١, 出 見 τ 0 0) Ø 頗 來 た 8 は が 種 樂

牸

支

浪

て

其

Ø

實

際

0

遺

物

を

恕

め

S

3

ť

は

出

來

な

銙

が

一三六

(1)朝鮮古墳登見の諸帶食具の主なるものは窓の通りである。 腰陷髁山北亭湖古墳(異蝎小川開氏髮攤) 選邦形 二基

同一八字校湖古墳八(谷井兵養棚)

腰北大郅府建城公園古墳(小泉氏黄綱) **使北凸州基山縣古墳林** 

Ē,

心臓形形 | 公具 (機能形形 | 数具

慶州愈眾壤古墳

慶北慶州署門 里古墳(原 田氏野狐) **透彫形)数具** 心葉彩

(2)日本古墳景見の湾部食具の主なるものは 大利北葛城郡大军骑山古城

**发刺窩頭影飯歌町槽山古墳** 筑後淨明報古井町月岡古墳

> 波彫形 挑彫形 透彫形 異 真真

た。此者は殊に朝鮮古墳登見の淺彫形のものと全く其の制な一に してゐる(害古圖集、禁什八集) た所があつたが、其後崩記筑前横田古墳の遺晶が新に附け加はつ 等で、念に続いては梅原が「大和佐味田及新山古墳の研究」に述べ

(コ)「耽文」に「春紳也、男子般革物、第人科僧、集繁領之形、帶系 基は細動的の區類では無く、健つて金粒線の金湾管側用者は、此 點更けで女子であつたこに云ふここに間水ない。 ものでわり、朝鮮等に於いても固より同様であつたと想ばれるが 有中、故從中」でわり、支那では男子は主こして事物を使用した

(→)例へば近江水尾古墳登見の金銅製装飾具等を見よ。(指目、棒原 「近江城高島郡水運村の古墳」参照)

(6)宿場金具は蛇尾或は甕尾と云ふ。「唐書」取服本に高難時代のこ の文の解釋に購しては、彼出原田淑人君の者述を見よ。 こを配し「腰帶者者筆頭以下、名曰館尾、呶叭下之義、一品二品 湾風金、六品以上以降、九品以上以銀、庶人以緩」とあるなほ。 此

(6)星州最見の曹余湾具に就いて、我々は首で同様の同題に関して

佐第八一一〇賞参照) ることを確然とする。(大正七早度古蔵調査報告中、復用、棒原報 推測な試みたことがあつたが、其後の登見に本づいて騙く考定す

(で)原田嵌入者(支和唐代の服飾)(東京帝國大學文學部紀表、第四、 第五七十九百余班)

(8)「三國遺水」(巻二)天陽玉帶の優に「精泰四年丁酉五月、正本金 記」(格))にも亦た用でゐる。 帶の頃に「錦金安玉排力腰帶、長大町六十二済也」こある。「東京総 帶也、友祖受之孝之内原」とわり、又た東國與地勝覽(を計一)玉 傳獻錦金粒玉排力腰幣一條、長十甄錦瘡六十二、日是其平王天赐

(†) | 前柱原田君「支邪唐代の服飾」所引参派。

(11)楽の沈括の「夢漢筆談」 (参一)に「中國表記自北齊以来、乃全 胡服穿袖、緋綠頰夹長時、有膝韉帶皆胡服也、穿袖利於驗射、斑 第六警郭正饋)によつて知ることを得た。 間重見を持つて居られることは、其の『東第の起源』(中央東蝦。 蟹所謂 ) (以下本文所引)云々さわる。高橋鶴自君亦た略は我々こ **麦良糖价便於添草、胡人樂茂草當賽寫其間、予使北時苦見之、雖** 王隴亦在深麓中、予武胡庭日、新雨通池草、麦袴骨縞、唯萬人都

の制に出てたものでわることを断ゴーである。具帯とに即り異命 て、其の該博なる参議を試み、胡服は擅武援王の時はじめて支部 更に本文射転換王國維君は「古胡服者只國學戲刊、他十八)に於い 郭洛帶(域は幽路帯)と云ふさわる。なは淡荘,18)を見よ。 (郡中紀)、金曜越帯(金博子)、越秦安(変労唐甫)と云ひ、朝名は 飾具帶(太平柳鷺等に見望さめるほ池)の格であつて、或は松飾、 へ続入したものであるこ云ひ、其の具帯即ち境帯なるものも開服 耶飾。(吳赤田萬恪傳)或に殺飾事帶(新覧所引奏録)、金孺春鎮帝

(H)Strzygowsky, Altai Iran and Völkerwanderung. (Leipzig, 19 14) に群論せられてゐる。アルバニヤ、何牙利等發見品中にわる ものを見よ。(本爾第三十一瞬)







Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Digitized by Google

(1) 模形は於いては、存は主るして常義なるものなりて要問にした が登見せられてゐる。 内地に於いては僧中都寝棺新庄下榊山の古墳から此の移式のもの て盛行したものでわろう。慶北、永川、毎山等景見の鳥形なるた もので、蛟县を以て留め、斯の知き湾を有するものは六朝に重つ 帯側なざは、即ち赴の六朝以前の妻の形式に属するもので、日本

(19)玉鳳柳蕉|古胡服孝)によれば、蛟真は大張り侍命で共に趙武郎 民族の起源」(東季雑誌、第十八編第四號)書開。 卑の語から出てたものでわる法々。なほ文學士自為座書書 1集資 王の時に胡鼠の権入したものでしてゐる。韓軍に王が隋朝に胡服 は膏丸(史記句故傳)屋喰(護膏)等に作つてゐるが、皆な間じく鮮 名でになく、延馬の首の加く、即ち輪或は鮫具の胡名である。減 衣冠具帯黄骨師氏な購ぶさりる7前比1は残臭の説の如く、 曠秋の

> (二) Baldwin Deown, Art & Crafts of our Tentonic Foreinthers 鷹釘質麵帶(唐書經順傳)なるものがあるのは、駒か耳寄なもので (London, 1910) p. 133.

集、始巻風内罕、舞尺四人……、彩表糟屑、粒金绣夢」さわる。(18 当三國史記』を持二)新羅の集を叙したる原に「変産王八年吾典 又た「新唐書」には高麗玉の事ではめるが、其の服蛇を聞いて日本

(け)|緯春の飲具などの佩用法は、支那出耳其斯坦養見の駄童中に明 に見けてねるものがわるのは大に参考さするに足るもの がわる

帯骨金加」を送つてゐる。

(13)支那に於ける各種の映飾館のうちには、高灯賞飾(陪書橋景傳)

三七七

燇

類

Digitized by Google

## 第五節 腰 佩 類 ①

が、 (国際東四一一第四四)

西 就 佩 3 古 點 出 ٤ 相 坬 Ö 具 特 墳 來 現 Ħ 方 備 を 0 棺 出 飾 b Į, Ę 等 見 存 L 各 Ø を Ø 具 に τ 土 Ø ፑ 此 中 μü 出 Ø 位 で 其 12 箇 記 0 そ す K 遺 置 0 央 述 中 ぁ Ø n 於 Ø ٤ 狴 物 關 船 位 最 凡 が 揃 i る ķ٠ τ H K 係 15 Ħ T τ 3 た 點 ŧ ^ 後 定 於 は 並 於 15 が f が ΔĒ は Ø ٨ ŀ١ 各 事 行 銙 Ø 類 出 列 其 前 於 ŀ١ Е て 人 Ħ Ø T 例 記 帶 配 来 15 Ø を ķ, は 뫘 τ 列 ţ Ø は 金 聳 金 3 關 配 0 這 報 製 此 衆 態 ·Ϋ́ 出 i 列 動 銙 は を 銙 仑 種 τ 道 人 な 0 i 帶 他 Č Ĺ の 以 狀 共 ٤ 7 Ø は 0 Ø 帶 įΞ 1: 3 τ 各 揃 阊 觀 3 態 b 共 其 10 τ は 腰 鉂 聯 部 相 15 察 黄 歴 居 Ø 順 E Ø Ø 牴 齃 叉 違 金 佩 見 序 τ 比 然 3 K 0 懸 i 其 i 1: を を 腰 が 牾 相 せ 1 ぁ 斯 繫 Ţ 就 部 た は Ł 5 後 兒 以 2 4; 7 致 た。今 述 な τ ٤ i 報 總 n 0) V٠ す 10 作 餘 告 計 ð τ Ø 4. 思 如 た 筒 孝 佩 事 ŧ 黃 5 0) + 3 ð Ľ は < 百 處 飾 處 察 七 は 0) 先 金 n 12 各 間 前 具 て 籫 T 種 K 箇 が L 3 金 5 つ 製 冠 'n. 處 多 は b 垫 無 ぁ に ょ Õ ---樣 從 記 ć, 飾 亦 數 15 Ļ٠ 3 3 L る Ιz 來 物 共 で i 遺 *†*: が 0 頗 の ١, 其 昌 は か (-實 *†:* 存 飾 自 飾 ó る Ġ な 通 何 此 華 寧 15 の 4) ٤ 9 粱 此 3 飾 12 物 の 飅 た 物 共 9 ķ٠ Щ 通 が 併 物 c Ŀ Ø な ŧ 1

帶 15 を 以 全 ŋ 葉 其 (1)散 製 下 以 の 個 τ 形 Ø 杏• 봚 鑇 銙 τ 帶 を 方 若 葉•  $\equiv$ 板 Ł 帶 附 狀 j); i 倍 形• 1: T 線 け 稍 Ø < 大 0 繋• 於 金 帶 τ 飾 Ø は 物・ ħ Ø (職成業) H 線 淵 誾 廣 ぁ 鐸 を 長 る 綟 金 1ŝ 附 が 肜 Š 3 絲 Ý 波 卽 氼 Ł っ Č 是 共 τ を 0 狀 1= 叉 b 5 は 線 0 以 場 杏 は 弧 稱 他 全 軌 T 合 葉  $\equiv$ Š 奎 す 長 0 r 弧 小 Č T 形 以 可 縏 同 \_ ż 點 板 帶 7 尺 げ à Ξ K C 2 40 ·0) Ø 飾 人 物 i [1] T. 尖 を 周 Ŀ. 物 寸 D. T 現 あ 端 形 邊 緣 仑 六 5 b i 12 の 4 ---奎 垂 群 分 **5**. 飾 な 装 仗 作 4 n 餘 'n 飾 下 板 處 ほ 9 τ 拔 下 此 Ľ 板 邉 1= ž 居 踹 V. ٤ Ø 附 を 金 部 1 τ る T 表 是 加 除 0 分 は 大 i 面 Ò 針 12 < は 長 形 15 る ぁ Ø 表 燕 7 Š C は る 裏 外 奎  $\equiv$ あ ķ١ Ľ 連 以 12 黄 寸 つ ď 艦 + は T は 金 τ 八 b 九 薔 鏨 闺 鋲 板 殆 分 ケ à 彫 鈴 留 て h 0) 銙 所 各 作 の l) 杏 te 3

鋲 华 簢 Ò は を Ø 5 杏 打 此 華 枚 葉 小 夢 つ **[i**] 合 形 0 1: 10 板 舟 반 飾 0) 過 坏 Ø Ø 板 à. ę 形 加 小 Ø 板 10 飾 10 片 Ŀ 쓉 裝 方 垫 は 九 飾 周 め な 饀 10 Ø Č i 縁 3 は 外 云 τ ۲ 奎 膌 10 は 中 ð 蝶 贝 矢 な 央 番 S 兩 張 け 事 Š to 耳 ŋ 仑 は 以 n 附 杏 装 ば 台 T 舟 飾 な 葉 聯 Ĺ 坏 5 0 形 τ 結 狀 意 ďΩ 飾 1: i Ø 味 筒 4 物 其 内 を Œ 3 矩 0) 窪 持 矩 同 形 最 の た 形 C 小 Ŀ 黄 せ 趣 小 板 踹 金 1: 板 15 हे 飾 は á 15 で は 鐶 + あ Ø 九 中 頭 箇 Ţ 個 央 5 を Z 舡 あ 1 な Ø が ろ 此 ---形

Πi,

展

類

3

三九

Ì.

180

思 打 す 處 (2)1: Ü r. ô ð 15 孫 τ は た 烥 往 ئ 附 Ł 我 短• 片 ላ Ţ 頗 n ħ 形 全: 1. Ĺ な ħ 其 4 < が T 板 ō 其 形• 形 ð 禺 は ķ١ 行 冇 Ø. D. ð t 繫. þ. (L 前 Ŀ 具 此 \* 舟 物. 力 歩 中 形 者 1: Ø 13 Ø ð × 6 (職職事) τ 本 甚 鐉 坏 Q Ø は 餮 杏 杏 S, ¥\* 六 葉 믾 葉 曳 例 ð Ø 彲 ð 小 邑 L i 形 で Ľ t \* 飾 形 0 箇 t: 1-3 2 < t τ 於 Ø 饚 Ø 實 は ģ あ Ò Ø ŀ١ Ľ ł: 漱 爲 其 ح 匆 用 飾 短 Ø S 舟 ķ٠ Ξ 寸 删 3 は 此 ð τ Ø 坏 Ż. 物 盏 Ł 4 秼 で は 最 粃 失 Z) 形 艮 Ø ò 馬 p: 三分 此 Ġ, 玉 短 ð Ŀ Ø Ø 鐸 果 詵 Ø つ 等 端 Ф. 飾 r 或 册 ろ g Œ た Ł ŀ١ 分類大・ 全 9 奱 は 形 ż Ø C Ø) 穳 似 裝 τ 飾 長 眛 具 ģ は Ľ 先 當 τ 何 3 Ø À. 其 共 縠 Ø は ð ŧ 0 小 炬 ŧ η, ð Ø 廣 ł 形 何 1. 5 Ø Ŀ 傲 形 P å Ø à ۲ 奎 陸 形 は 17 Ŀ ě À. 知 Ø の tı ı 模 Ċ 雠 Ľ τ ታን 或 *†*: 加 b n ę ø 板 Ł T. ð 5 は Ц を Ø **ታ**ነ 1: å ٠, ~ 兎 Ţ 尺 出 總二 形 交 短 事 S 1: ð 4 他 互 實 飾 板 册 ģ 金 1= た 個 3 -0) 形 2 Ø 色 角 è ŧ 物 15 Ø は で 實 す Ш 奎 中 Ø i 加 Œ 連 O分 飾 明 ぁ 閃 窪 1: 用 繋 絡 飾 3 n 0 考 姎 ŕ ٤ ば f Ŀ 物 水 Ø ₹. ō 是 舟 봚 ŧ, т 闠 4 t Ø 便 τ ^ Ø 1: 紑 先 b 5 3 緻 奎 i ð 鈍 n 僬 孈 ō, あ 形 亦 b 솬 n が る Ù

. &

し(4) 勾 墳  $\pm$ 那 黃 冠 笑 뫂 色  $\pm$ た (3)あ 透• 玉 か が 金 古 起 Ø Ø i 各 連 勾• 彫。に 緣 8 Ġ 頸 銄 ŧ i 硬 た 餱 玉. 圭• 關 が 金 以 胸 靐 τ Ę ٤ 玉 綮. 箇 ŧ 其 冠 i 部 ł. 手 な T 居 製 ŀ 有 物• T 0) 勾 0) Ø ₹ 놢 は 8 勾 し、其 物・は ī'n 腰 玉 蛇 者 佩 ĸ. ŋ 玉 條 嬮 腹 别 佩 0) ť r E 頭 Ø 0 Ø 一箇 出 餰 中 i 勾 部 紋 T ħ 頭 上 針 ± 1= E τ 頭 Ŧ 現 15 を 澔 齝 金 於 存 Ĺ 用 部 n は 附 Ž を 共 ŧ 10 す た ゐ τ 声 け 雄 i 1: ķ١ 1. 以 各 τ る 12 來 Ġ Ċ τ は τ 六 T ŀ 再 b ょ 居 る < T は 金 箇 12 懋 箇 秛 樣 ð 字: Ø つ た 金 葉 醜 垂 0 Ø τ 2 23 す 11 被 Ż な Ø ž L 舟 ŀ١ 針 Ż 雙 本 世 12 形 ð 切 以 4 坏 τ は、本 を 凤 例 風 積 垫 Ħ 2 T 狀 居 0 證 ŋ を Ø Ľ が 被 加 云 釵 片 5 以 で 4 τ 古 打 金 は t ^ 勾 奎 ٤ 墳 其 あ ŦĽ T *t*: 6 出 葉 12 玉 附 Ħ. 最 6 ţ 12 ž i Ø Ø ば 簡 は ٤ 初 5 は 模 Ø .F. 部 4 兩 Ŧ, Ø Ċ は Ľ T 檨 5 E 分 端 者 烥 す 勾 Z が 此 b 丈 め ď 共 形 15 5 は # 慶 玉 施 Ø 現 H 1: 板 は な 旣 州 全 部 は 飾 鈍 ţ 主 ž Œ Œ 沌 其 分 澔 n 9 飾 n ě ķ, 此 他 を 孔 Ø 1: ð: は 弧 ゐ た 交 笭 通 濩 の は Č 特 靑 5 形 5 糂 勾 P. 支 全 の ŋ 絥 を 勾 Ù

せ

板

を

Ħ

٤

た

è

Ø

T

あ

٥. د

n

は

竪

一寸

分

八枚

分子

表

專

共

1:

縁

ŧ

折

曲

ij

τ

た

連

條

Ø

遣

に、直

方

形

0

啉

肩

to

殺

V٠

だ

樣

な

#

形

0)

打

拔

à

透

彫

Ø

台

は

形•

紧.

(関東第)

Š

n

亦

1:

前

諸

例

Z

п

様

Ø

舟

坏

形

ţ

矩

E

3

奎

交

結

飾 巓 は、三 當 何 あ C ŋ 考 Ň 0 初 か 繟 其 た 寸 ^ 1. あ 形 以 O ţ, る は 2 τ ŧ 上 Ŀ X な 寸 i 之 模 牛 á ほ Ξ å ļ١ 様 部 其 1: 分 攴 あ が 此 何 化 12 あ 0 3 < 等 遺 i は 出 5 0) Ďί た 更 τ 他 存 ታን 畫 と見る、透影機械が鮮に即したものが残って居つた。此の主形機形品の下に何か革製のものが存在して居つた 1= b 織 形 居 Ø p. 細 飾 認 布 の 0 2 飾 頮 1: Š Ļ٠ 物 め 覆 思 物 5 b Ž Ø) 輪 物 は 0) 0) 0) n 形 1: 質 奎 で Æ n 或 加 が 0) は ţ ó 起 喰 が 無 は þ. ^ τ 源 ζ. み 表 團 Ġ 褒 出 あ K *t*: 察 扇 竿 就 Ĺ \* ŏ > 枚 透 1τ 大 ð Ļ٠ 彫· 居 0) Š 類 τ 憈 2 此 槕 i 板 は つ 樣 未 た 0 Ø *†*: Ø Ø だ 大 挟 6 間 Ø ŧ t K 考 Ċ ŧ Ġ ₹ は チ ^ Ø n の 僅 發 ١ 及 飾 1: > フは 柄 掤 ば 物 品 かい Ø T 物 な ď٠ Ø

仑 は (5) 輻 廣 附 共 製 扬• 長 10 鑷 ζ i 六 形• 九 接 Ż 子 箇 繋• 15 か 合 物• か 垂 面 (四天) 條 5 下 は 난 成 Ш の  $\overline{M}$ 6 前 300 0 針 諸 金 2 n Ø 品 τ ş T 無 あ ۲ 通 Ð ŀ١ 同 C 3 3 -樣 但 鑷 文 τ t 7 子 Ø 連 本 連 ż 條 0 繫 餱 成 ķΞ 頭 物 -C 粘 部 Ø 15 付 Z) は 媏 於 る け 中 12 央 τ Þ, ķ, 長 製 蛇 τ あ 作 腹 3 る は 舟 Щ 此 仑 は 頭。の 坏 寸 繞 形 丈, 鑷 Ġ の で 下 子 ئ Č 膨 實 た 矩 0) 鉛 形 み 用 先 端 形 板 0) に は. 鈕 3 黄 ė

(6) 堪

魚•

形•

繋•

物•

3 第

魚

形

は

長

四

寸

分

Ħ.

厘

黃

金

O)

渡

板

C

作

9

兩

側

K

鰭

各

'n

出

بز

錾

ŧ

以

7

鱗

及

C

他

0)

細

部

T<sub>E</sub>

速

點

r

以

T

打

Ш

٤

τ

あ

る

連

條

は

前

12

ð

樣

1:

見

12

Digitized by Google

金 者 具 3 同 式 接 さ 網 あ る 5 認 樣 が ti め に 6 な >+ n 0 魚 る。全 T 形 Ò の Ę る 垂 丽 下 尺 Ĺ 法 τ は 寸 魚 矩 Ξ 形 形 分 板 は 誤 か 7 5 表 針 金 惠 を r 逆 以 12 T Ł せ ず τ 直 垂 12 n

朰 物 委 鉄 な 飾  $(7) \ \tau$ ح 槙 員 ٤ ٤ が な 物 烫. ٤ 出 が を ح τ 其 彫. 1: 發 T Ø ð 垂 Ø 附● か ę 掘 あ 形 n 下 る 兩●の 0) Ş せ τ Ď, が に 脚• 様 6 其 15 が 5 ゐ 小 形• 疑 ŧ 出 n の 3 鐶 繋• 此 な n た で 體 を 物• Д とはなり は ŀ١ > は Ø 以 全 脚 崋 菠 飾 τ 部 校 板 物 透 < 间 洞 が 裝 彫 奎 は Ü 飾 長 Ø 切 唐 ζ 本 草 第 的 9 ż 六 12 八 出 Ø 模 簡 四 4. b Ĺ 4 な 楪 Ø 九 *t*: Ξ っ 0 舟 0) 號 者 分 T 下 坏 2 居 墳 で 15 あ 端 形 是 る つ か つ が Ľ τ Έ 5 此 た は 内 Б. は 兩 の Ø 笛 殺 場 ž 端 脚 *7*0 • ð' 0 合 1 はピ は Š 矩 Ø 似 思 は 中 兩 形 1: 何 は ッ 實 脚 板 <u>ク</u>か ş, 銀 'n Ø を Ľ F. 製 3 球 な E 谷 蚁 Ø ッ 形 連 井 飾 ク 14 Ł 餱

坏 確 倜 形 以 部 を 金 Ŀ 10 13 12 附 其 Ø 鐶 す 六 i 外 z): る 1: 簡 同 あ è ځ t ごを 蝶 連 の 下 で 番 鮗 方 得 現 0) で Œ な 存 あ ぁ 全 何 δ 3 v が 長 矩 か が 出 下 他 六 形 Ø 士: 寸 板 端 品 物 八 ΤĹ Ø 分 質 中 箇 繋 垫 15 あ Ľ げ 附 蛇 3 ታን 物 け 繋 5 腹 Ŀ た Ø H 成 失 裝 物 つ D. 2 τ Ŀ ٤ 飾 た が 思 奎 如 は 筒 加 何 下 n な 兩 端 1: 5 る 黄 短 者 1: が 金. で 小 ķ٠ あ 製 囲 有 鐶 る 筒 1: 各 舟

4

批 τ 凡 が 果 を ŝ, っ て に の (8) 信 ť τ ķ٠ 男 1: τ 垂 あ b 3 Ł 袵 小 あ 茄• ず 功 第 Ò 饕 す 2 τ Ł ち -ತ r H 果 四 ぁ 0 -₹• 尺 t: で 所 Ł る 其 Ø 張 1: 形 に 形• r 叉 ታ ブナ 1: あ 2 η, 9 ゥ 0) E 玻• 得 は の た Ġ ٤ 6 至 第 ż 內 Ġ る ż 飾 內 珥• 6 て 是 此 τ 或 0) 或 奎 窪 Č 窪 ř 珠• あ n 等 尺 等 は t 誤 施 說 襄 る Ø 1. 蘩• 5 Ø = Z 0) + あ 方 が 物(頭張) 12 ٨ i < 内 t 方 Ξ 諸 n 寸 r 無 つ τ は i 窪 が 云 'n 品 7)\* τ 箇 Ø あ τ 今 表 か 我 ٨ 表 0) ģ 略 第 は 0 E 15 3 居 1 方 S 諸 17 Ξ 孰 知 Ò, 小 IJ. Č 朝 Ł る は 理 す Ţ. n 形 相 0 n 12 ご第 な 第 ť 鮮 τ 裏 由 5 は 云 な 品 杏 è Ш 現 居 ほ \_ 1: 瑠 か 起 舟 单 は た ٧, = K 用 つ ۵. 6 ť ٤ 璃 少 坏 抸 形 4 つ 大 0) 1: 12 E 所 τ ٤ 色 形 ı£ τ < ŧ Ø 此 か: 矩 形 j, て、内 η. は Ø 此 來 を 或 Ľ 格 を 種 杏 5 長 2 衣 形 ė 有 主 段 Ø は 5 菜 0) て、始 此 部 **\*** 窪 服 ٤ 品 問 1 1 其 狹 等 形 品 0 15 の 1 ī 義 H 大 題 15 Ø 縏 鋲 の 寸 方 ø 接 就 形 た Ø 2 於 炫 は 溜 物 遺 Ξ ሎ τ 觸 製 連 τ 此 Ų٠ 뷰 對 1: が 分 V٠ 光 Ł 表 τ 作 铩 t Ø 具 あ 於 Œ τ 其 線 τ Ø) 1 は r 升 Ġ 8 あ を 於 内 滑 Ø ķ٠ 长 i の 後 以 用 坏 窪 形 の 2 方 T τ 反 Ļ٠ 4) ١, 童 I. τ 形 成 Ŀ t 内 τ Ø 茄 居 射 を O) 更 12 除 飾 連 i 褓 方 か b 子 慕 表 0 つ 出 め 3 餱 ķ٠ ) τ に 0) に Ż 7: Ų١ 形 鲌 τ τ 物 は 居 τ 絹\* 云 力 ì

٤

0

白

Ł

 $(9) \rightarrow$ 颰 1: 5 ろ を 子 ٤ 中 瘒 小 小 居 腹 玻 透• 尺 1 小 形 ć 存 n 色 1: 手 15 菻 5 3 珥 は 鐉 五月 彫。四 τ す 揮 'n, Ø 何 手 網 č Ž, 製 筐• 分 Ξī. 此 を Ò 玻 Z 等 τ 法 5 0 貫 珠 っ 五. 具 0 S Ø 處 珥 を 内 3 針 η, 1: 子 ŀ١ 此 厘 Ø 飾 珠 部 金 ^ z١٠ 賞 思 Ø τ 金 を 心 T Ø 美 9 6 が 物 は は 紐 Ĭ. 製 솴 葉 鎖 帶 物 見 琪 す 質 空 n 鐼 仕 圓 金 形 飾 部 0) は n 3 を 洞 ð 錐 の Ø 端 飾 1 四 出 ば ť 爲 į 此 鐶 形 K 網 元 i 片 懸 12 條 Ø 入 ţ の 1= 細 中 の を 0 は 7 垂 は 飾 반 茄 連 っ 外 'n, 1= 附 す 半 朝 針 Ż τ 15 ٤ 子 絡 被 收 ķ٠ E 鮮 過 n 珱 金 K ø ð 形 i 切 찬 め 1: < 形 を 1= 훋. る る は 子 --τ が た 球 以 斯 作 ٢ 種 行 Ø な 令 居 の 有 b 形 6 合 τ ٤ 0) は ŧ 3 裝 ţ. Ø つ の Ø n 羽 連 矆 破 n ť は 如 0) 飾 τ で 緖 符 τ 形 組 内 考 出 < 碎 は ぁ ż ŧ 締 茄 ۵ i 的 を 地 來 金 i 施 ð ^ 12 S 重 12 Ø 子 ø Ø 5 な 網 τ L 此 K 窊 が が 12 兵 兒 中 居 形 n ŀ١ 頭 穿 Ø なな 篏 庫 小 鞖 童 る **p**. 1= 飾 部 た 球 δ 但 E 瓔 鎖 間 6 め が 密 が 物 子 金 n # 其 6 珞 あ た 閉 1 1= i 物 Ø 0 た n Ø Ø ţ つ b 今 Ł Ø 脫 端 ۶, 連 小 τ 鎖 た 玻 飾 往 日 製 落 つ た 餱 孔 1: あ 中 を τ Ġ K 璃 球 作 ٤ 'n は の か る 附 歷 其 雖 子 の の Ø は 防 耧 先 5 i, 全 π 垂 て の b 形 頗 ¢ 芔 は 出 が 泛 £ ケ せ あ 風 茄 狀 11 細 蛇 ó Ø

NX

形•

磐.

物•

四級年)

筐

形

は

長

寸

厚 東 五 分 、

心

持

ţ,

下

膨

12

0

i

た

綳

Æ

Ļ١

b

ഗ

 $\mathbf{x}$ 

兎 外 ある Ġ Ø) Ø 周 連 ಶ 爀 場 筺 Z, τ だ 45 箇 ٤ な 0) 此 其 緣 纉 前 る ģ 角 A の る 形 H 0 ዹ 合 て Ø E せ 下 孔 後 所 0 る Ø) が 昌 飾 ď あ を 果 Ľ て は i 兩 寧 佩 Ø 方 筺 が 繁 か 同 9 Ł 少 で、是 面 表 め Ø 叉 物 あ 開 Ċ げ 校 ٤ Ġ τ i 中 1. Ŀ 裏 5 醅 る 口 洞 推 < 1: ð 何 が は 半 面 Č 共 爲 矢 部 第 測 注 上 似 兵 栓 澔 収 物 0 少 ť 意 i す 張 **አ**ን 15 庫 八 下 狀 て 穿 K 9 金 ŋ < が 5 + τ n 鎖 + 兩 あ は が 透 Ø 1: 具 ば ۲ 分 何 居 端 は 九 и 3 等 突 忍 あ 彫 p, 此 Ġ 礼 Ø 前 號 Z ŧ Ø 赳 冬 其 か 構 な τ ろ Ø ò 點 仓 墳 b か の 筐 揷 唐 が は 造 遺 ど 然 Ø Þ 鐶 茄 t か Ø ぁ 容 77 體 か 0) 入 ô 子 뷻 S 物 は b 5 あ る。注 易 的 0) 直 物 體 次 15 頫 形 同 b 太 5 K 下 0 Ľ 節 或 方 の 此 仑 る 鎖 Ċ 6. Ø 决 意 媏 透 Т 挿 碩 10 は 形 Ø 場 ₹ E 大 定 す 船 彫 は 筐 入 あ 丈 述 香 0) 合 銀 附 è 模 櫛 可 る。そ Ĺ 分 內 Ĺ な 小 製 15 i な N t ş 兼 τ 鴣 樣 歯 筐 て 15 品 關 b た è ŋ 此 狀 3 p 12 木 n 木 が あ す 緖 b Ø) ť 表 透 を 孔 で S つ 質 古 ぁ で 甚 窗 締 る は が、今 は な 此 膨 墳 Ť: 15 b 9 の 1: 垫 d あ 是 此 ٤ ح 部 i 出 殘 ょ Ø Ø 太 發 樣 3 别 T Н 筐 0 は Č 片 0 0 で 兒 1: < 0 開 筺 朝 丈 τ 形 下 稥 Ø あ が 飾 3 H i 鮮 放 Ŀ 筐 ł\$ 脫 ψ の Ø 銀 8 な τ は 9 つ 1: 頂 꺎 旫 落 央 놘 製 7 ほ Ġ 銀  $\mathbf{I}$ 稪 b ŧ 部 5 於 瞭 滥 띪 あ re 0 は、上 製 雜 Į١ 3 鎖 近 n 存 防 は は て 此 (J) か る な

兩 湍 ť Įţ. Ø ф 間 Ø ケ 處 1= 置 à, 心 菜 形 Ø 瓔 珞 が 加 Ġ, 礼 7, ద 3 全 長

分

ፑ

 $(10) \rightarrow$ 玉 12 條 細 頂 ፑ に 側 の ŀ.  $\sim$ 帶 復 於 1 針 は 飾 0) 8 2 方 印•尺 部 此 沿 Ŧi. 球 쇐 を 22 籍• i 企 1. 分 ŀ١ 続 岐 Ţ τ 奎 箇 を 15 Ø) 底 至 形• C Ξ 容 器 Ť 飾 印 5 Š 磐• 綟 配 部 0 偤 物• 易 底 な Ĺ 球 籠 15 τ ì つ 15 回ります。 蓋 τ 金 稍 か 0 仑 形 τ は 1-於 12 繩 τ 賞 飾 K 形 5 Ø Ø Ф 1. 於 約 針 通 b 鋲 太 奎 の b ò τ Ξ 金 整 Ļ. る 面 ٤ Ø が 附 < ħ 如 は 器 共 分 τ < た を 0 な は ^ \_ 9 得 Ø ٤ i 條 è 垂 底 k 體 0 ĿÈ. ٠Ŀ 箇 7: τ ŧ 0) 下 4= が な --Ŀ 樣 す Jţ, Ø) 0 B 以 t は あ 部 寸 te 小 高 Ø T は る 侚 ŋ 約 Ø 1= の 細 筝 蓋 巧 鐶 を 下 W 無 鎖 六 紃 ż 1. 3 雙 端 Ø 15 釕 Ø 老 は 0 分 長 管 ١, 邊 前 方 を βĎ 装 Ŀ 作 垫 0 0) ŀ١ to 通 10 1 飾 結 ち 例 飾 F 扁 6 以 \_ 長 蜵 平 過 至 分 玉 ĸ Č ę Ø n τ 派 付 相 な 八 τ i 2 ŧ t Ť 長 被 蓋 似 器 đ て i 通 け < が 角 77 ず るな 寸 下 *t*: τ 底 蓋 體 r ゐ T 却 刵 \_ ð b あ 部 Ø 開 ð Ø 端 2 閉 τ 此 籠 條 Ø 分 る 緣 を 印 13 翠 線 許 清 K な 籠 此 形 て *\$* Ĺ Ø 側 鎖 彼 形 楚 i τ i: Ø は 金 の の 12 盏 舠 Ø è 繩 12 鎖 0) な 蛇 7 於 纙 器 腹 る 器 舊 は 网 0 如 感 Ų, は 狀 = : Ŀ 3 物 τ 崟 位 器 Ø 鮗 < ŧ

飾

F

四七

别

I.

枚

の

金

Ø

薄

板

を

穿孔

し、之

を二分

Ł

τ

四

條

0

綟

n

1:

總

狀

Ø

飾

9

ż

は

の

ĸ

展

體

兩

條

置

蓋

Ø

で

與

其 用 Ĺ H 5 加 ō Ø τ た 偑 爲 ij ^ は 形 物 鋲 め 3 V T 盎 裝 粃 11 餘 1 の は 飾 り 木 Š P 例 使 困 K 用 難 質 構 蓋 701 深 を 逝 せ τ τ Ġ の 簭 貫 推 < 5 あ 内 あ 細 1. Ł 部 Z n δ ķ. て、之 5 た τ 1. Š η)÷ Ø 考 E 矢 居 仗 器 は 過 を 張 物 る 今 如 て、此 元 刀 ž な ŋ 何 0) 子 ó 來 ŧ= 形 後 Œ Ø 世 何 木 ŧ Ø 嫌 か 說 5 者 質 デ 類 は 0) 15 あ r て 來 印 が ŋ 容 た 籬 充 赞 ぁ ō ヶ 朔 n 成 Ł 宵 ろ 1 3 1: す ĵ 鮮 ٤ ŀ の 同 器 2 Ø ٤ T な る ĸ١ 1= 7 物 意 學 ٤ 居 < 者 9 匠 瞨 る 藥 で Ł 蹃 人 あ 蓋 ť 74 思 の 言 す ざ る は Ġ 如 の る。 全 下 あ 0) か は n ŧ Ż 面 な る j る 艮 ち ŧ け が が Ø か ŧ, 我 1: 明 を Ġ ŧι 尺 は K k 貯 打 ば n 覭 1: 四 は + な

連 5 b 0) I, 合 Ø 鉃 連 以 鐶 具 35 を Ŀ. あ 條 ż٠ 若 外 茄 E 殊 を る 劚 Ł な ĸ 佩 有 子 5 す < 物 す ن 形 は な る τ 絜 を る 針 居 諸 Ġ 物 ŀ١ 义 金 揃 딞 Ø ð 以 た r ٤ Ľ ģ F Ľ 共 考 以 重 i Ø Ø C Ŀ τ įλ 牞 JÜ ^ τ 兩 相 6 あ 品 鐶 揃 交 n の る は 狀 其 0) 腰 0 が 8 12 τ 併 繁 部 何 Ø) 物 i 12 ٤ 並 n 連 1: 此 は 乖 列 P 條 f 孰 等 下 飾 1 Ĺ の τ は 球 n 반 太 を b 後 6 居 x١, 附 其 述 附 縕 n っ 者 た 0 τ Ø i ŀ١ i 連 居 如 た の τ 條 ೭ < 兵 差 つ 他 0 嚮 た は 庫 は 物 Ŀ 事 此 ş 쇕 あ <u>۲</u> 端 實 0) の ሎ ŋ 貫 舟 連 1. を 6 小 種 坏 ď١ in 成 接 n 猌 Ż. à Ø 8 の

Ť

7

分

五

煄





<del>7</del>3

\* фг. 凹 验

Digitized by Google UNIVERSITY OF CALIFORNI

Criginal from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

ŧ Ø T は 無 < 恐 5 < は 仐 ŧ ᄅ 15 Ċ 失 i T ŧ 0 1: 紐 帶 1. ょ 0 T 連 b

貫

せ

n

1:

揃 致 此 描 寪 批 あ Ø) 配 6 ъ る。そ i 併 15 は 0 カキ せ 判 列 12 鹺 扨 Ł 現 + Ξ な ٤ Ł i せ τ T 15 此 四 者 te は 此 居 85 τ 6 ďδ V٠ な 等 て b 等 Ť 點 が た Ť: 考 n 0 つ == 渡 何 0 同 ę ę 定 τ + n 1: τ 理 す 居 種 n 1: が 數 の(解析せ)、ゴー の (禁室十) 二十 Ġ ф が 物 0 b 見 Æ 3 2 箇. の 3 果 外 見 12 Ø を 1: で の の が 寫 取 i 其 は 是 が は p, 腰 ħ は 邑 τ あ Ø ٤ + は な Š 佩 7 は ž; 實 Ø b 上 た 渡 岩 Ĵ. V. 繁 ---旣 際 兄 飹 曲 他 ፑ 냶 1= 瑘 å げ K. 倸 さ、不 來 Ŀ 署 の 0) 1-慶 ち 物 述 位 州 か 寪 \_ 仑 過 5 Æ --× 幸 者 置 ð 孝 i 占 桁 ず が は t 吉 Ø 1. 蹟 15 τ な ^ 職 諸 内 如 諸 ٤ 居 就 務 被 如 ķ١ 田 保 鹿 < 鹿 る く の 氏 存 τ 葬 Ŀ 氏 銙 ķ٠ K, か 1: 會 τ み Ø Ø が 我 脊 帶 な 杏 0 垫 澔 b 舉 必 牯 İ₹ の の 캢 知 を 渡 5 ۲. 記 要 鐶 K は 腰 理 ず 整 8 爂 5 Ø か 野 各 部 15 氏 柑 齊 飕 兒 5 を E 島 種 1 直 取 聞 苦 10 0 は 吉 互 將 飌 接 如 示 < i 如 Ø + 꾦 田 君 鯃 1: 何 無無なせ ž i t く 順 Ŧī. 巡 に 繋 Ł な 渡 Ø 點 た 査. 唱 極 列 1: げ る 琿 Ġ て 野 で 部 Ł 資 め に 順

τ

不

Ł

島

氏

あ

3

L

1:

τ

몺

料

仑

序

1:

볿

は

特

1:

ĸ

Ø

佩

物

Ø

實

狀

を

寫

す

ķŢ

意

仑

用

ð

1:

爲

ø

表

面

O)

著

i

ķ٠

á

0)

氏

0

あ

3

の

b

五

か

ら著手もて、移に全部に

徐挺谋景見金製體殊配列闕(彼君氏見取贈) 且 るこごを得 な



(Fig. 37 a)

멂 册 Ø 勽 玉, (5) 形 ž 順 野鳥氏に從 れ (3)序 右 短 端 iż 兩 (1) 册 脚 こして(2) 形(4) 杏葉大形 形 (6) ふき、其 圭 金 形 製 短

b Ø の は あ 圖 缺漏は であつた て 却 0) te 野 環 镞 ば、其 佩 đ) つ 島 Ø が真を 8 物 τ 氏 可 順 るご見 上下 此 ぁ Ø Ø 序 è 傅 ť 0 數 寫 1-Ø b τ 0) る Ø 生 渡 1= の へた 於 事 さ考 位 ĦĴ 於 が V. 理 置 b ĸ 個 て 最

T.O

p. つ 7:

12 た Ġ Ø あ ð か 否

か

Ø

問

題

が

生

ず

る。腰

0

兩

側

0)

輻

は

如

何

1:

廣

<

先

づ

大

體

佩

物

Ø

順

序

奎

推

察

す

3

5

ø

出

來

3

次

C

是

等

爹

數

Ø

佩

物

が 圌

10

在

3

樣

ŧ.

被

葬

者

Ø

身

體

の

前

面

Ø)

み

12

懸

縏

特

殊

品

Ø

順

位

は

此

穻

3

相

似

1:

腐

が

多

4

ž

n

で

我

金

勾

玉

か

5

魚

形

15

至

3

順

序

な



ど は全 ζ 相 纹 i, 渡 形 理 χ): 氏の 左端 見 12 取 あ 3 Ы 2 ģ 亦 P た

Ø

相

違

は

あ

ő

が、印

Ø

右

方

1=

來て

居

S

な

形

が

却

0

て、大

形

杏

葉

0)

位

置

が

逆

2

な

9

兩

ベ

5

ご、筐

形

3

石

勾

Ŧ,

巡

査

部

Ę

Ø

临

は

之に

形

ž

な

つ

τ

B

3

茄

子

形

烜

册

形

吉 (14)

(18) 形

魚

形

(10)

筺

(11)

峺

玉

彫

(7)

毛

(8)

短

册

Ħ は 是等 資 料 12 £ つ T

Ħ.

失 餘 見 面 3 骸 n け τ 下 る 面 Æ z 特 此 1= 同 す Ŀ 右 た 5 せ ŋ 0 の Č 1= τ b 殊 或 側 て 5 Ø 水 方 5 15 Ø n 何 ż 等 込 推 平 准 あ 12 τ た 12 0 Ø 0 Ø 尺 短 b 測 휀 み 意 あ 平 n 腰 Ø ð 面 τ の て 叉 册 が 合 1: 15 記 懸 面 で 飾 す 寤 8 0 杏 正 渡 仐 卽 ぁ 形 於 垂 伆 ひ ġ × に に 葉 至 Ĺ け 理 出 : ± が 重 ち 達 à 0 せ 於 2 是 氏 現 事 司 τ 形 2 5 無 累 Ł 如 ŀ١ ŀ١ 5 Ħ 华 τ 同 Č 發 Ø) ٤ τ 古 す な Ø ž n は す 見 兒 大 單 見 13 墳 Ľ た ٤ の Ľ 3 Ļ٠ 悉 묘 取 て 考 出 で 例 形 純 n 遺 す 位 b く ば 몺 彻 Š 品 を ぁ τ Š は は な の n 缺 表 あ 5 佩 à 銖 垫 粱 ろ ば n » ď が は 漏 俬 見 ć 餐 其 避 物 箇 3 礼 ð τ Ш の 物 が 掘 間 3 中 古 z け の ゐ は が Ĺ な る 當 た 4 矢 墳 特 背 K Ø る n か の Ø δ 此 5 張 發 T の 數 Ø 12 面 つ は 初 7 は 見 右 15 は た E 决 佩 れ ٤ 間 ŋ ゐ 偑 特 何 於 縏 1: ŀ は 4= の 脇 繫 ð á i 處 際 大 + げ 用 別 縏 n τ ラ K. の b の 前 佩 不 場 ケ -6 0 格 Ġ は 3 τ ス 0 b 政 缺 短 稽 位 大 Ġ 叴 面 敷 箇 別 n ŀ 册 背 は 形 县 思 け Ł 置 1: Ø Ø は で 形 佩 後 1= 意 は τ は 面 鮽 3 の ģ は V١ 意 於 義 沓 の 無 或 ž ŋ 而 物 ę の n Ò 義 ę τ を 3 が b る か を Ø 5 ð 斯 の Ø 固 繋 前 ΠO 太 خ が b 具 解 偑 Ġ Ţ 共 面 i は 物 げ を 認 ť ょ Ł 慽 < 稍 7 考 15 τ Ċ, あ 考 は ŋ ŧ 方 τ Ø 遺 傶 若 背 略 背 懸 は 6 Α

特 蓍 實 珮 Ł に で 0) な 硬 ፑ ð Œ 玉 I, 5 注 勾 我 意 あ Ø 玉 に が っ k 1: 值 Č あ の 被 9 圭 す 初 形 鄰 橑 5 め 弊 者 緺 τ Ľ 1 調 Ø は は 物 衣 紅 査 是 騢 \$ Ø i 紺 舟 1: 等 Ŀ 徵 3 坏 際 腰 す 連 Ø 65 珮 る 交 條 は K. E 藏 き大 ÷ 元 最 で n ď 6 ぁ 形 綾 が ō 杏 明 有 布 Ħ : 葉 1: 片 Ċ, な 形 認 Ø ŧ 附 0) B) ō 査 察 蓍 ŧ 6 料 i 12 た ٤ 得 3 t T Ø た。是 4 ľ で 居 Ø 於 あ 0 1: n は つ 亦 lX. 臛 τ

な

中 附 唐 用 n 近 10 膨 斯 破 1: 作 Ø Ø . 6 以 Ц Ø) 損 品 晶 5 上 ķ Ø 刻 < 粑 遺 筝 物 6 Ø) b τ n Ø 跡 其 ٨ 12 Z 邚 見 ħ Ø 請 す 現 1: τ は Q) þ Ø Ą 品 於 風 ぁ 臁 糖 見 は 製 は a 然 3 作 特 俗 ķ٠ ŧ 環 S T 3 13 11 Ž ż n ¢ は 1: Z 7 が支 佩 雅 t; ď 决 揹 を認 ŋ 用 は b τ 3 摘 Ĺ 4 L 製 那 疑 出 Ø τ ٤ 作 # ζ ø 7 ć. 來 'n 粗 な 耳 多 當 居 å Ŧ, 容 ŧ, 造 ķ١ 14 (3 1 1 < 時 限 2 n Ļ, Ø 斯 デ 見 t ĸ Ø) 假 S 9 'n. 坦 煍 夹 W ţ 器 儉 Ø 全 出 及 鶶 Q τ 旆 ζ 地 生 ١. 來, ル・コ 髙 前 Ø ιţ L は は 赤 丽 昌 4 朝 à ţ, 12 無 味 D. 鮮 £ y ð (Cho-tacho) ķ を < Ļ, 鮮 m Ē 邛 帶 ò 5 ij, 3 がた 北 兩 固 ż i 15 ψ, び Ø) K Ľ < 弹 1: ţ. P χÒ: 奎 現 ◆ 木 9) 佩 貝 >\* 儀 墋 支 簽 保 物 頭 な 用 15 質 中 見 Ģ 那 溝 2 Ą, Ø II の 12 Ĺ 古 τ 崀 何 5 み (Murtrak) 1: 等 金 は b 代 Ф 用 12 魚 壁 の 大 ô Ť: を Ø) Ò 盘 形 は 以 紛 t 實 5

4

T.

其 他 各種 Ø è Ø か あ り、各人 物 各々 趣を異にしてゐることである。

未 數 Ø τ の の であるここを認めるに於いて大なる興味を感するのである。 開 đ 裝 無 显 併 時 飾 ر *†*: 數 種 代に於ける最 此 頺 3 か・ Ø 等 Ø Ŀ 裝 を誇り其 想像 飾 15 壁 物 畫 於 する 仑 Ø b 身 人 0) 7 及 も安全なるものさして廣く世 全 體 物 を禁じ 財 15 4 0) 裝 佩 產 Π 得 r < 物 つ 身 は、固 な *†*: b 新 ١, 體 な Ž E 羅 い。我 ょ 9 同 蓍 の 時 E け K 此 に、是 て、重 者が、如 は Ø 斯 仓 は 冠 凿 < i 塚 財 何 Ø 界に行は 産 加 Ø 10 ķ, を 遺 煩 腰 à 投 物に 儜 多 Ŀ 資 屈 數 Ø れて する 趣 比して、其の の め 勝 味 腰 方 Ľ あるも ち 佩ご他 法 4= 華 4 麗

## ä

(1)此の杏葉形整物を繋げてゐる其合は、光も明瞭に現はされてゐる。(Griinwodal, Bericht üher archiologische Arbeiten in てゐる。(Griinwodal, Bericht üher archiologische Arbeiten in

Idhutschari, Bayn, Akademi d. Wissensch. 1916, Taf. XVI, X

XI 3) なほミングオイ (Mingat) レコルチュック (学では) の諸 遺跡及びイデクチェーリ (Livgutsihri) 附近の汗宮址の東北にも 之か現はしたものが鮮くない。(Grainworld, Altabaddhistische Xulturstäten in chinesische Turki-tan, Ferlin, 1913, pp. 97, 19 20 (Ho Con, 1913, 335) 又た高書の摩尼教製係遺址の繁生及び前記ペセ フラフラの整定の他の部分にも之を見ることが出来る。(Lo Con, Chotecho, Berlin, 1913, Tal, 3, 30, 48)

(4)ブッシェル氏に支承人の編集他の資酵を述べる際に、此等に東(4)ブッシェル氏に支承人の編集他の資酵を述べる際に、此等に東(Banabell, Chinese Art. Vol II. p. 80)





Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

(Fig. 3s) 圆珠深刻能企见發原短金 圖A-

١,



# 第一六節 一腰(佩)類(三) 「圖版第四五、第四六」

飾 分 は Ø 前 τ 柏 殘 節 外 缺 1-る 鐵 ψ. 我 釜 4 發 R 0 見 の 附 산 記 15 近 5 述 か n i た t: Ġ 此 黃 出 て<u>、</u> 筝 金 遺 15 製 빎 部 佩 ķ. 分 飾 0) τ は 赞 基 略 棺 兒 Ø 述 外 部 Ø す な 位 附 る 近 は ほ 明 棺 η, ţ, 綳 內 現 を j) · は 缺 5 く 别 n 種 た が ĮĮ. Z, O) 銀 報 0 製 告 佩 44

物(1)ら 草 形 0) 側 か Ż 通 刚 透 銀 透 Ø) 透• 紐 ٣ 奎 透 C 蠳 彫 i 彫 彫• O) [11] 先 τ 器 唐 ì た 金 類 銀• の 孔 草 ìί 製● 端 あ 4= 銀 あ 0) 丈 金• る 打 か 板 Ø 怎 Ø b 點 模 H 具 ち 10 具• 飾 の 全 合 檬 綴 が 77 附• 次 續 物 2 等 殘 共 が け せ は 水• は ķ١ は 5 τ 固 存 製• 其 \* た 無 の 鐶 底 即• の 大 ٤ 器 ŀ. n £ ッ 共 籠• 各 體 釘 木 1: 體 2 τ 9 型 前 製 Ø 近 ゐ 形• 個 が 印 が で 緣 < 木 数• 0) 籠 å 枫 0 垫 製 物●就 あ 金 側 器 鞘 形 á 製 他 て 殘• 10 が る Ø Ø Ø 뮲 T あ 缺∙ 蓋 殘 上 Ø あ 回 新版 ã) ď 1: 物 S Ø) 0 Ž 0 質 此 <u>6 93</u> Ţ 元 3 た > 同 鞘 連 to Ŀ 0) 是 巧 部 Ò て ď 篏 以 部 條 1: 12 あ η, b は 其 12 T 仐 借 B ίt 0 ŋ 萷 象 蓋 뿂 扁 ŧ 接 で 節 6 0 篏 鐶 鞘 續 τ 體 平 無 礼 Ø ٤ 釘 0) 下 す た 八 < 金 Z 半 な た Ŀ 角 42 製 S 5 ДJ 體 痕 處 が 綆 筒 部 部 つ 削 1: てだ が が 1= の ٣ 籠 0) つ 낎 Ш た 鈥 兒 共 は 形 >-冬 鐶 蠳 此 針 12 1-各 0 C 倥 面 唐 其 金 3 菱 繫 O

五五

六

F 邊 Ø 琳 煍 體 1: E . 小 透 ٤ Ø あ 鞘 3 こと Ø Ŋ 邓 3

な ゼ 約 尺 彼 1. 比 ٤ τ 少 Ł < 大 形 T

(2)ð

が Æ 9 \$ τ Ŧī. 連 4 餤 1. 鼛 附 な 書 2 甘 Ø Ł 細 部 t व は 鏨 作 Č Ġ 以 礼 T 4 打

込

'n

Т

之

垫

現

往

12 ţţ, 矢 張

金冠華蒙見嚴顯寺坏狀養條備(~1~)

(P) (Fig. 40 a) 四第

ð

1=

ij

(3) 分 が は 角 萷 筐• 目 Ø 形• の m 緊• 著 製 取 物・い 品 (関版第 T あ φ 槶 痕 な。今 膨 Ü 是 が み 遊 見 t が 亦 尾 ij (2 t t ð Ø 叉 大 部

形 然 モチ 化 其 は 其 12 1. Ø R Ø t ξ, 於 鐶 ij <u>フ</u>で 迓 軌 は だ 6 に 昌 を J. 寧 は 0) Ø Ŋ. Ť 如 艩 15 曲 無 つ 草 τ 思 ₹. i ± < 槙 人 は 却 侧 τ O) 耧 條 る n 阎 200 0 专 懋 τ 怯 Ø S 形 此 此 出 圭 線 忍 簓 Ď: Ť 點 j)· 形 \* の 縏 12 Ġ Ø

が

殊

0

τ

رة

3

點

で

ð)

3

9

水

質

が

遺

宱

Ø

(=) ω (14) (Fig. 40 b) 圖十档家

1: 金冠葉最克模與丹塚狀聚條關(〒三) 小 異 Ø, 點 \$° ある。今ま其 O

Ø ŧ. Æ 平 17 緑 (t ŧ 短 Ø 品 附 捌 71 那 し、其耳 4 Ø ż 纍 郡 六 佩 片 壮 Ø ŧ 弧 残 觖 存 主 煍 Ç, Ĺ Ø ij 連 6 6 翔 è 'n 3 片 T ø. め 居 採 5 を

成

り、之

ŧ

坏

部

1:

銔

留

à

K.

٤

數

3 3

(4)

舟

坏

形

は

檳

长

₹

周

¢,

ţ

i

t

居

73

1:

ť

解

솬

ç,

n

Jt.

诚 矢 逢 肵 Ø ŧ 長 中 全 震 D. 舟\* か・ 3 質 長 現 b 斷 央 ġ 坏● 1: は b 見 存 を 觖 庫 銹 秣 形\* 化 Ø) n 쑒 鄸 損 形 連◆ 鐼 4 1: は少 1: ٤ z, Ø Ł Ø 鮗• 考 長 τ 飾 Ø. τ 分 するこご 殘• 完 居 缺• 8 ð Ł あ ^ 垂 5 1 3 di. (海販売円) 솽 肜 ŝ 貫 を認 È, V) 寸 ١, る。管 Þ, た 犬 ŧ て n + ŀ 出 連 鎖 ಶಿ ð 超 數 形 1. 6 來 ò 寸

Digitized by Google

1=

藍

る こ

ž

か

察

ť

Ĝ

n

ķ

Ø

形

な

が

現

存

品

は

少

くこも

+

俳

分

n

箇

(V)

Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

な

õ

部

仕

**&** (**!!**)

は

舟

坏

部

は

前

者

٤

词

じて

片本 稍 兩 り、嚮 あ 面 ъ k の さ、先 な 條 長 來 か É が 耳 8 T 5 V. Ø あ 叴 端 部 金 條 (素) (数) 餱 놘 製 を つ Ø が t p た ᇤ 構 部 角 存 Ž 扁 成 E 分 張 i す 珠 近 i Ø つ 寧 τ τ n 形 < み ば、 p, 义 居 ろ 15 ۵ 各 恰 た ĵ, 0 別 3 别 Ġ 成 矩 1: 片 b 金 Ø 形 è 2 を Ø) 製 連 乪 τ 板 加 0) 崩 條 B 0 で L ^ て 九 あ 中 8 τ 是 あ 6 9 ろ 格 鋲 は う(ハ) 別 Ø, V-, 留 坏 つ 同 是 た 1-部 め 大 ٤ は C は ح ĸ 察 今 舟 à < 同 Ĺ 찬 坏 ŧ 小 1: ķ. 5 長 形 形 b の 箇 六 前 n 0) 0) 板 K る 寸 舟 = が か 3 者 相 か: 坏 あ Ġ 若 當 入 形 ح 打 ъ. は Ł す 現 す 出 の b 位 異 存 板 ò Ł 長 之 0 な 1: を

4=

内 者 が Ø 皆 Ξ 凡 窪 の 二 Ł な 0) 以 は で そ 上 別 形 如 O な 箇 は Ŧi. Ø 前 < 種 外 外 0) 曲 前 ζ, R は 15 連 9 耆 者 Ø 扁 別 孰 條 連 15 平 ŧ ٤ 有 板 40 で 似 同 條 n Ļ 金 あ 形 で を b τ 3 少 製 想 1= あ 舟 る 定 먊 Ž 坏 5 i 近 3 17 61 2 す 部 中 か: Ļ٠ る 0 が 廣 緣 が Ø 彼 3 推 銀 小 12 小 ŀ١ ť 形 の 破 測 定 至. 板 15 牸 が 片 10 つ 룝 4 見 6 1. 寧 出 t 周 τ 薄 t す 心 第 來 あ 12 Ž < 八 る 3 持 8 る 同 E. + 模 な ŧ ち ø. 曲 11 九 で 5 2 Ø あ 0) 以 筝 稍 形 9 號 上 て 小 k 墳 5 を を 坏 示 出 卽 あ 小 確 ż 部 i 形 ち る 土 め ١, 舟 從 Ø 難 た な 品 坏 大 は ę 8 ٤ つ 4. 形 જુ τ 點 Ø Ġ 相 舟 等 金 此 四 0 坏 は ŀ١ 具 形 筡 は ٤ あ 形 式 は 前 筃 が Ø 3 4.

存 在 T 居 0 た

同 居 箇 士. Ł るこ 主 (5) 殘 全 Ü 3 0) 29 込 は 形 な 短•缺 短 ال 短 ځ 先 ¢ み を 册◆ ð 册 な あ 册 鐶 が 踹 殎 殘 形• 4. 形 形 出 2 0) Ø 存 缺 繋∙ 品 τ 來 點 座 1: -輻 ٤ 物• 片 寸現 三分 大 で 此 Ø 飾 見 るこ 簡 の 殘• Ξ 缺(元2 45) ぁ Ŀ 廣 の ò を 3 方 處 表 は 銀 數 n ķ, 3 F 約現 三存 は 軣 板 Ľ は 部 上 桕 Ξ か 5 分 前 甘英 Ħ 部 5 枚 枚 似 ŧ --項 0) Ø 鋲 少 を τ Ø は (1)圓 習 薄 i 合 ð 連 ł: 面 鐶 8 ò せ 板 餱 < 舉 15 E な Č 10 缺 T Č け 鍍 な i 作 ほ 6 4. の た 金 τ 造 T 同 2 接 つ 進 仑 T Ċ あ 6 續 b た 鮗 施 ゐ Ŀ n L る b 船 ð 1-4 3 邊, i か Ø を 牛 寸現 存 見 七 踹 τ し. 此 厚 Ø 失 ば ð) ķΞ Ľ 座 ŧ つ 遊 5 略 ίż が 飾 法 0 τ 存 Z Æ 前 Ø 飾 連

**(6)** ゐ Ŀ 形 3 殘 紐• 長 繋 留 鎖• b 物 4. Ø ٤ 殘. τ 缺• Ø 7 鎖 E 連 ゐ (頭版第四) 痕 籐 る 1 関 が 前 迹 15 <u>ئ</u> = = を 於 简 者 遺 H は Ł ۵ 5 τ 繁 p. は 9 ---居 物 如 は 4 15 3 < 細 附 附 **六分二** 1. Z 此 耆 加 ¥= す 4 箏 ょ 6 ð 11 Ø 2 ť 部 n 兵 7 T 庫 分 寸 推 居 鎖 4= の 測 12 半 近 つ < 球 1: す は 處 形 る 6 後 Ĺ 座 者 々 3 金 15 1: ķ٠ が Z 球 物 は 出 3 形 Ŀ 先 來 は 存 凇 0 其 る。是 飾 i Œ Ø が τ 鐶

K

龙

Ľ

Ż.

前

者

3

者

3

相

違

٤

τ

殘

缺

か:

别

1

は

粱

山

古

墳

出

۵

S

0

み

で、略

Œ

全

形

ž

推

鍘

す

分

15

近

Ļ,

6 **14** 

بك

條

15

接

す

ð

挿

す

3

箇

の

外

1

ð म が 魚 锋 þ 形 Ø t 鎖 あ 橐 5 幮 の ž E **ታ**ነ 5 5 红 最 萷 彵 b Ø 例 長 Ņ, 者 ١, 6 P Ø 樵 す 繋 Q は 物 Č 舟 蚁 į, 坏 は 相 形 印 當 籠 す 0) 形 連 る 繁 條 遺 物 物 D. Ø は 附 隨 連 現 條 存 し τ ψ, Ł な 居 Č b 2 ŀ١ 15 思 Ð ٤ は け 老 で n

品 を な ţ ٤ 存 ð 1= 以 揻 ď Œ Ġ 對 砌 Ø £ i 於 の ٤ 併 45 若 ρĦ n 鱶 佩 特 銀 配(本 揃 τ ķ. Ŧ Ĺ 聚 ď b 具 製 τ 他 ٤. 佩 1. ø, 小 認 ぁ 前 俱 方 彼 Ĺ を 놘 Ġ 古 形 ŏ ŏ, 义 犬 Ø 飾 形 者 墳 τ 舟 K 5 Ġ 同 밂 黄 成 於 が 形 Ø 坏 n た n 金 ٤ 殆 は 肼 連 τ る 現 舟 金 ķ١ 其 製 1: ₹ 坏 製 τ 1: ٥ 存 條 þ. 佩 ó 皆 Ø 粱 佩 ら、衣 빎 若 連 3 Ø 連 飾 な Ø 15 i Ш 用 0 木 條 大 條 Ø φ, 於 P を E 材 ₹ せ の 否 場 形 0 昌 6, 如 浝 縏 は ŀ١ に 寧 實 叴 か て 形 12 物 τ 紐 ~ 鈚 1= 式 鉞 Ò 1: 15 1 あ 3 質 + Ø 汞 躭 1 古 Ľ 於 5 の 出 Ø 箇 大 Z 舟 墳 考 ð 1 體 ę 6, ŀ١ 全 ŧ Ľ 坏 狀 τ τ 以 45 Ø て ^ n ¢ 凝 かい 形 1: 胼 態 は ð τ 於 數 銹 0 間 Ġ 約 大 Ø 穜 直 箇 2 化 6. r 考 Ø + 形 Ġ で T を 相 ٤ 1-生 條 連 舟 全 あ 俟 矢 以 ^ 去 --す 然 ð Ċ 條 坏 5 揃 張 τ つ 0 さ、是 紐 'n る て、元 形 不 À. ŋ ٤ 1: 冇 鎖 5 の 此 連 見 此 揃 可 τ 等 約 能 此 す 2 | 條 Ž 種 の ð ぁ 7)\* 70 5 2 箒 鵩 す 0 0) Ø 果 红 銀 Ġ 5 種 揃 係 ð 佩 迹 は が、 E の 艺 製 Ø 物 以 條 不 を 仑 别 か T 誻 認 常 Ŀ が 穫

14 節 煭 3

 $^{\kappa}$ 

財

產

缺

3

腰 佩 奎 構 成 i τ 居 0 1: 3 す 3 0) が 寧 ろ 叴 玾 的 ٤ Z, ^ 6 12 る

'n 孰 北 兩 ¢ 0 の の 西 者 遺 隅 鐡 精 n Ġ Ľ 北 憾 が Ø 部 釜 確 τ 舟 孰 隅 特 ď 邊 に 是 の 發 坏 す n 10 15 間 知 等 見 形 15 爹 舟 銀 5 9 か・ 品 連 贫 徘 *†*: 抔 6 製 カ・ τ 餱 見 形 な 偑 × 金 2 第 嵩 せ 連 銅 飾 ぁ た ŀ١ Ξ 5 初 i, 3 條 製 *ነ*ነና ク 띪 3 式 吾 12 Ø 透 誻 發 聞 た 彫 脽 見 Ø 事 は R か、今 τ 棺 馬 氏 船 6 が 慶 及 具 Ø あ Ø 0 位 州 ŧ P. 告 h ٣ 3 周 15 充 だ が 1. 併 圍 銀 ¢ 就 分 製 於 Ł 15 3 ŀ١ 之 賫 括 處 如 於 T V. 굺 Ľ ž 上 15 は τ ŀ١ i 記 前 從 整 判 の τ 金 別 τ 理 4. 發 立. 製 \$. 置 す 見 飾 ど、其 數 ᇤ 0) 置 際 \$ せ な 點 Ø か 2 魚 15 5 3 の 蝪 n か Č 形、筐 合 ì. 於 の τ n が 半 類 中 1= ð) ķ١ 出 T 形 1. 2 9 は 於 是 來 FIT 實 P 伴 第 H 等 な 際 其 出 籠 S --ĩ, 筝 其 が 形 Ø か: ķ٠

共 葬 K 重 仑 Ø 者 要 베 1. 是 附 或 葬 近 な 等 Ø 銀 は 1: i --3 被 於 人 間 製 葬 は 題 佩 Ġ V٠ 者 T ť で 飾 の ح 生 發 あ が n 萷 b 兒 以 ð 棺 Ë 見 F. 內 せ の 實 被 持. 5 12 ð 葬 物 12 際 金 7: 1 者 క Č 銬 が Ł b 於 帶 3 τ 出 Ø 如 V١ 來 現 τ は 腰 何 黄 ţ 15 腰 金 な 佩 ć 金 佩 製 る 然 齊 用 r 佩 關 i せ 冠 繫 飾 倸 棺 5 以 奎 げ 外 0 る 具 有 n 附 T 0 を ٤ 近 居 冠 Č 佩 τ 12 は 繫 居 2 P 帶 於 1: 出 ٤ 2 以 銙 來 T た Ų, 7 外 な 居 Ø か 出 残 Ø は 1

t

被

次

ş

Č

3

r

٤

7

棺

の

の

Ø

西

の

钀

釜

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

他

如

具 土 綸 τ あ 說 L ず Ġ が た 可 ż Ħ 品 Ċ で Ď. 際 物 此 1= あ Ø 遺 Ø 於 5 點 物 **\$**, ķ٠ τ 6 は Ø 他 示 Ż は す 諸 を Ø 後 Ц 處 鹿 飾 耷 ø, 氏 劍 1: 5 Ø 共 認 讓 他 說 5 め 難 ť 同 樣 E V١ Ø) 以 τ  $\vec{z}$ #5 上 士: は は 뫘 Ż n 態 te 5 1. 如 'n. 如 あ 何 à, 12 5 棺 f 解 釋 Ø Ø 装 Ľ す 飾 可 併 金 Э せ

4 製 は ያ 其 品 銀 無 な < 製 ほ 0 を 彼 品 此 凌 製 鴐 作 Ø は 0 す H 銀 EII 0 製 籠 Ø ð 技 質 衡 佩 形 b 料 飾 밂 の Ť あ Ø 意 Ø の 鬫 記 3 如 匠 係 逃 'n ਣੇ ٤ 淴. 15 な は を 終 於 ₹ t 特 に か・ S ŀ١ ~ 優 6 15 È l ŕ lt 際 2 2 越 决 ż Ĺ ٤ t 銹 τ た i 化 附 T あ ę 破 育 3 金 0 Ĺ τ 製 殘 밂 i あ τ 置 り大 K τ 比 ŧ b 度 體 i ъ 4-T 6 Ļ١ 2 劣 於 0 ٤ が る ļ٠ τ b 多 は 此 金 C

5 砓 觼 ð の ス 4= す 耳 3 唇 ۴ 近 る ラッツ <u>-</u>っ は 髮腕 爲 ķ١ 世 野 1: K 等 界 氏 盘 世 身 分 ٨ は 人 J. 體 類 5 衣 撊 或 前 腶 1: は 直 ---峇 在 恥 般 接 0) は 1-系 羞 1= つ 統 装 帶 (Gütrel-girdle) 後 T 最 0) 愿 b 飾 Ġ 'n 氣 情 普 腰 物 候 衣 通 を か 1: Ø 5 な 附 依 著 3 頺 15 現 す 2 Ŀ せ 者 τ 象 著 ょ 5 は 擦 て 以 け 寒 夸 帶 外 な 氣 あ (Hosen-trousers)の 的 1 を る ķ٠ Įť, 防 胺 0 b 部 ۲. 0 b Ø 起 は 爲 (= Ø ご、寒 殆 装 源 め 飾 h 15 は 種 滯 性 ₹ 찬 物 類 的 慾 稀 t Ŀ で 佩 を を 全 0 挑 發 裸 1 ŧ ð

tion) 用 は 生 Ż, 通 品 之 兼 す 常 12 12 包 矢 ð 淵 之を 哎 懸 此 張 b 源 は 處 乖 ŋ Ø す 縋 全 12 す 帶 Ž ð 稰 < 附 ð Ø ģ ٤ 裝 蓍 装 發 τ Ø て資 飾 す 飾 生 ゐ が 的 냶 8 仑 8 忿 飾 (jewelry) ご名け ۲ Ø か 豫 が いさせられて 3 b 發 想 後 O) 生 ۵ 者 す ごな な į ô 0) る。而 又 場 Ø 3 1: 介 で 場 i 散 1= あ 8 T 合 佚 Ġ る。そこで が、之に 此 Ŋ: を 第二次 鮮 防 Ø Ħ ₹ ž は 用 な 的 携 此 護符的 品 ķ, 帶 15 0 此 f Ż 10 腰 4 遂 ŧ 便 帶 Ø 装 15 1= 緊 12 迷 飾 す 縛 は 挾 信 的 装 5 み、若 す (supersti-の 飾 爲 5 15 b Ø 必 Ц O) 用 要

ð

å,

職 Ü 佩 重 1: は ೭ 朝 業 大 7 物 Š 3 新 察 鮮 最 な 15 12 は 云 は 뱐 羅 從 農 文 3 於 b ふ 5 0 瞢 失 獻 つ 影 方 b 12 遍 τ 佩 2 響 3 τ て Š Ż 耒 遺 te Żί. 佩 髙 は 和工 一輪苑 r 常 物 る 飾 何 無 佩 15 殊 Ž 麗 が 1. 15 匠 爽 己 物 が 12 が す 佩 兩 言 Ø 梁 於 15 ^ あ 斧 t: 古代 元 る 部 な Ļ١ 婦 2 が 支 τ b 帝 風 人 たこごも 6 0 那 は 職 俗 12 佩 ηſ 17 が 銀 10 貢 1= 鏚 成 周 あ 於 帶 在 於 艛 雄 0 6. Þ Þ i . 疑 卷白 四成 通 to 辯 τ 楥 締 τ 7 Ö 10 は 1= め、左 b 居 Į, Ż 귭 15 違 共 Ž τ 0 い。禮 E 1 た こ Ö ぁ 通 記 ₹ 證 な 礪 ٤ 3 か i 記の が ì Ē, τ 枋 τ Ľ τ 3 10 居 ŧ 如 あ 佩 内 词 ð < 飾 る。, 五 語 つ 時 た 則 各 朝 子 3 Ø 5 に子 固 ķ., 文 人 風 鮮 0 2 3 各 Įţ, 獻 £ 刀 O Ø 婦 ٨ 0) 風 9 あ を Ø Č 俗 3 ď 奎 身 其 佩 0

通

芸

分

Ø

t

1:

父 τ 他 ゎ 12 Ţ JĮ. ば 行 發 間 葳 Ł 紐 護 434 其 3 あ 3 Ø 見 ñ は 逩 新 15 古 百 舅 符 Ø 9 鎖 の 紇 0 を łι 存 M 樣 ¢ 姑 唐 的 は な Ł 思 揃 皣 t: が 佩 ٤ 於 の か 其 12 代 ť 事 の は Ø 艦 唐 i τ 5 偑 4. 特 事 を佩 に魚 ģ 品 垫 Ĉ n が 代 T τ 行 ð 物 以 殊 の ^ Ħ 之 は る 1 ę 居 ъ は の Ø 袋 7 ટ る Л を を が 腰 亦 斯 D 0 連 n ٤ 佩 時 聯 及 此 刀 知 た 證 佩 はのの *†*: τ 鎖 15 物 絡 τ 鞊 ţ, 子 支 i, ţ Ø 事 如 全 D シ ЛÌ i 鞢 3 礪 魚 蓍 i 北 邦 風 は è ¢ 3 ャ W 普 佩 τ Ŀ 石 め 来 方 け 0) は 連 古 ŀ 之 觽 契 事 な 通 3 支 鎖 た 文 Ø 契 2 代 V ž 燧 芯 te 2 の Z 獻 處 丹 那 沈 Ŀ Ø か ١ 或 佩 眞 文 が b が 3 3 本 見 括 民 Ì, ン iK 用 發 は 厥 Ø 現 は 土 あ 揃 族 Ø ð Ø 絲 す 已 るの針 生 Č 在 官 ば 遺 奎 記 が Ø i 針 垫 丽 3 筒 Ø 所 ¥# Ø か 胸 i は 風 簃 1: 我 等 火 佩 Ĺ 擧 + 9 T 讇 邊 頗 15 石 物 至 V. Ø k 俗 τ て げ 居 鞢 な 遠 3 ᇤ 1 は 袋 是 Ľ つ 3 峽 1: 無 な Ľ 3 V. 興 Ĺ 1: 物 各 知 3 は < が 帶 ゥ 12 肵 な 味 3 Ŀ 舉 Z 5 τ 種 之 相 周 ŋ T 1. 佩 ķ. あ b i 佩 規 Ø) Č 弓 æ Ħ. vř ュ 7 叉 す 分 3 0) 定 す 佩 は 89 示 τ 0) 劍 Ø > か 1: 3 が し、唐 可 最 物 ろ ٤ دة 影 諸 900 帉 我 ク 3 歐 風 ş b を 肵 て ð 響 民 現 帨 工 で 俗 洲 K が 聖 書 Ė が 族 6 رة 在 算 1 あ 15 が は あ 迹 揃 車 然 如 間 3 あ る<sub>:(4)</sub> Ż 滿 嚢 於 婖 デ るぁべ ť 服 の è 例 15 刀 N つ Š Å ķ٠ 共 事 は L 1: b 氏 全 O) ψ 7

ζ

護

符

的

Ø

起

源

奎

右

す

ð

B

0

で、支

那

t

は

di

<

か

5

佩

物

٤

τ

行

は

12

た

六五

居

つ

1:

3

は

旣

1:

頸

飾

0

條

1

於

ų,

τ

述

4:

1:

處

て

あ

魚

形

Ø

佩

は

百

C

300

共 香 焋 在 な は 存 6 盛 b 飾 П 鑷 在 Ø n 1 は す ٤, 冠 龙 Ľ 子-す 3 行 的 ô 夕 人 侍 推 塚 種 鑷 は 來 3 r の る 發 以 熱 同 定 婢 0 子 β れ が 見 帶 時 特 は せ 12 て Ø 如 3 12 の 抸 性 固 様 地 が 5 à か 金 方 認 勾 Ł 剃 Z ょ 1 3 < 玉 銀 i 粧 刀 9 1 O 8) の づ 製 魚 奞 T 毛 0 產 5 が 奎 か 髮 具 佩 非 多 物 形 曹 た れ n 等 飾 常 ŧ 仑 後 を る 及 通 2 1 拔 主 0) 1 Ŧ. T て Ø び 15 は Ź で 占 Š 頀 日 仸 な く ぁ C) す あ Ŀ 常 符 貫 用 0 ŀ١ Ļ. 具 12 携 的 族 1: 時 Ö ð O) がい 我 此 代 帶 ş, の 必 6 t に ೭ 要 の ħ 歐 あ Ċ, ŧ, す は 思 1ĵ 3 此 Ø 盟 0) Ŧ は 認 洲 3 5 若 N. が、支 若 見 風 n ďΣ の づ 香 ٤ る か Ł Ø な 青 D. る 筺 檬 此 < < 5 V 銅 那 簽 地 避 等 に 生 方 は は 使 器 H は 共 香 肵 其 木 Ł 用 粧 3 榯 ž 筐 朝 支 謂 奩 n + 顔 介 た 0) 藥 模 鮮 那 香 H 面 な ŧ か 3 籠 匬 5 形 必 常 ざ あ 3 無 Ø 鑷 要 3 出 變 Ø 用 た ٣ の かい 7 具 珂 て 形 推 交 は 6 ŋ Ø) 鉄? た Ċ 4 少 Š 旣 で 測 通 毛 ŧĴ. 純 存 T 嶷 が < ĸ せ

Digitized by Google

た

٧,

装

飾

٣

i

τ

佩

用

せ

5

n

る

K.

至

7

た

Ø)

で

ぁ

ô

Ł

Ø

3

τ

用

ゐ

5

\$2

ъ

以

前

若

٤

ζ

は

同

時

15

他

方

1=

頀

符

的

Ø

意

義

奎

有

i

勽

玉

は

狩

灦

반

6

n

1:

爓

類

0

齒

牙

奎

佩

用

す

3

風

か

Ġ

起

9

臯

1

裝

飾

的

Ø

15 事 Z è は ₹ の 實 雙 ť す 文 の b が 化 を 廣 て 魚 出 12 4 骨製 直 あ 來 Ø 的 ₹ が る。盛盛 린 闢 は 15 行 係 尤 15 15 銅 必 渶 は 製 裝 玉 2 **f**: 6 7 n 等 魚 飾 b 5 0) τ の ø, 考 不 形 雙 影 b ŧ 察 遺 響 Ø 魚 楗 3 頀 物 偁 蛮 ٤ చ Ø チ 符 て、矢 て ı な が で i ブミ 三 な あ H) ぁ τ 佩 代 張 è 說 44 る i 以 明 物 Ø Ž 9 か 之 後 す τ が 思 6 は 支 奎 13 六 存 使 杰 此 支 Z 用 在 那 朝 の ď Ł 金 畤 那 O 世 冠 み G 代 7 は 0 早 佩 塚 な b te に ŧ S 計 5 T 物 の Z ず Ø M ゎ あ 魚 亞 Ž 失 歴 る 形 つ た を 化 す 細 佩 以 6 Ľ 奎 亞 ð め τ ئ は 受 が 0 如 < 證 찗 誻 け 他 ŧ 蓍 す 漢 ĸ 1: の 朝 代 族 る 各 鮮 ģ Ž, 間 0 種 0) ð

全 古 12 飹 た の ₹ 墳 短 各 我 發 物 b 册 0) 地 同 h 兒 Ø 垫 年 形 は 有 形 か せ 릳 代 6 ŧ Ē, す 揃 Ø 性 飾 出 i E 3 12 ^ 特心大 質 τ < か 物 形 を 15 鳗 te は Ħ ゎ 其 品 見 附 3 闹 0) 考 察 0 1: せ i 稛 記 の す 筐 6 7: 浝 坤 で の 形 ぁ ŧ 0) 3 n Ø 箇 E 筐 魚 τ 4 際 Ø 10 ご 同 帥 が 15 形 形 る Ł, 最 扪 品 # る ち しゅじ 摘 形 梁 b が ^ 昌 肝 \* 殆 短 山 Ø i 婡 册 任 た 要 の の 'n 校 な 繁 肜 古 那 如 3 3 全 物 洞 墳 新 < 0) 羅 此 < の ş, 20 B 資 金 古 5 同 配 の の 冠 \*1 Ĺ 墳 は 地 \* te 大 て t: て 小 て 塚 供 は 形 形 あ 發 あ 6 す 同 品 舟 る 見 3 Ø 3 Ù 數 坏 度 Ø が è < 煍 尙 佩 3 倜 短 南 の 飾 は ケ を の で 是 連 北 品 處 册 配 あ 衾 形 ٤ 條 道 Č D.

新 が 附 前 チ る 羅 近 腰 5 節 佩 K ٦Ď٠ n 10 州 b t 普 0 於 註 繁 出 門 記 ķ. 物 1 里 τ S i し<sub>01</sub> 明 は 0 を た Ø 支 聞 處 古 邦 墳 榧 τ か χÞ. Ľ E あ 0) な d, 佩 6、金 Ĺ 韓 る。义 ķ. 7 物 か 土 現 若 雙 Ø た 銁 感 Ħ 製 は ٤ 魚 化 本 n く 璵 0) τ が 鑷 は 內 が 居 存 支 近 地 子 在 那 るここは、腹 江. (D) Ø す 古 繋 Ø 國 3 影 水 墳 物 傍ら、寧 で 響 尾 Ø 發 が 村 ij 8 他 兄 認 Ø 典 ろ 占 世 め Ø) 味 H 墳 5 Ġ 佩 あ 本 及 物 n n 3 的 ĸ ð τ は こととぶ な 3 多 Ď 同 Ŀ < 3 5 盽 勾 山 鑀 Ø 1 見 は

は

無

H

th

ば

な

5

な

4:

て 於 は つ な *†:* な そ ŀ 要 8 之、金冠 < b nても、其の 以 朔 O) 上 例 鮮 þ さも 古 坂 あ 考古 墳 货 つ τ 連 否 見 た 特筆 學 點 な を Ø 的 完 東 腰 C す 亞 價 於 存 佩 値 μŢ 古 は、其 į ŀ١ à 墳 0) τ τ b 大 發 Ġ 殆 0) 見 粱 な 絜 h の て Ø 5 Щ 物 2 ぁ 厬 昌 ģ 原 Ø 5 俱 \* Ø 猌 種 5.00 等 が 4= 頮 Ø あ t 近 1= ŀ 古 於 å ų. Č 墳 出  $\nu$ ŀ٠ 1 ž 出 ± τ も、其 0 1: 뫘 τ 態 えの、最 品 差 Ŀ Š Ø 支 同 保 Ħ も完 等 仔 な 料 若 i の 好美 4 τ L 퇇 居 ŋ <

Œ

る。 金殿上衣白彩、下白長袴、要有鐵券、左側側指右側ボチガ」さわる縦に変滅、急刺以明貨験」さわる謎に構元帝戦賞関を明いて『搾耳以見等滅、急刺以明貨験』さわる謎に構元帝戦賞関を明いて『搾耳以(1)『輪死』落台(京都帝國大學刊内路博士紋)高騰の後に『佩刀綱郎

鄭

75

m

綟

顤

3

見いてある。 「現地で銀種施袋祭大綱木鑵、粉種養潤、以通父母與結之所」と 有佩教管銀種施袋祭大綱木鑵、粉華美糧、左興粉乾惶福小顧金蟾、 科で慶大編木鑵」「磐事鬼姑、知事父母、左興粉乾に編小顧金蟾、右候映

Digitized by Google

(3)「成青」 (爪風志)「藩唐書」(寛服志)等を見よ。なほ原田嶽人君 『支即居代の服飾』(貧出)参照。

(生)(夢機羅睽 (参一)、其の文は匿に本章第四前註(り)に引いて置 いた。ゲリユンウエーデル氏優見の木頭溝の整置に繋いてに前部

(5)内産婦人が其の耳飾から懸吊する境側には、矛形、鶴楊子、耳極 (6)「シャトレーンメ」なる路は光楽「娘の女主」(mistress of a costle) (Ency-Brit.) 誰の)を見よ。 の義でわり、これ等の女子が常に娘の雌な眷にして居つた所から き、闘者、毛披容が防いてある。(Laufer, Notes on Turquok in 出でたものである。今は各種の日常化粧具な蛾を以て繋いでゐる に頭して唇る。(Bushell, Chinese Art. Vol. 11. Fig. 107 参看) the Kast, Chicago, 1918. Pis IL IV. 参看) 端洲婦人の佩戴も之

(〒)本章第二節註(3)字所。

(の)支那河南省殷禮登見品と傳ふるものに、骨製魚形わり、浪代の (8)腰山古墳餐見の佩飾其二様中、男子佩用のものは、六節から成 梅原"近江國高島都水尾村の古墳(大鶴出)第五章第二部に建してめ 御髪魚形等もわる。西比利亞、中亞等の魚形等に関しては、復田

立し、大彩(長二尺九寸五分)一箇、小形(各長八寸八分内外)五篇 小形の一が背觸裂なのを除いて、他に全能盤裂でわる。女子倶用

(14)昌寧校湖古墳委見の二側の中、第八十九號墳から出た一揃は、 品で始ぎ間一である。 陳者共に舟塚形運像に短骨影動を附したもので、彩狀本古墳 登見 の分は大形(長二尺五寸六分)一篇で、小形(長七寸)四節から成り

(日)近江水尾村最見品は、液田、榛原「近江國高島郡水居村の古城」 (2)修帶に十三個を附し、その一々に佩物を繋げた實物に関して店 長二尺立寸に達する大彩蝦曲形器物を主こして、一尺内外の魚形 の頻部な銀製金物を以てつてみ、煮下する様になつてゐる。 記されてゐる。即5第四十二四の如く、長五寸七分、蒙色の最石 増から景見せられたここが、矢野一貞[現鉄跨士草誌](巻五十)に つ構石の孤らしいものが親後津羽郡子年村若雲八幡鮒境四月開古 土漢式鐵圖集」第十一爾多願。なほ此の雙魚形佩物の外にたと一 (前出)を、三上山附近出上品は山川七定衛門君「梅仙居蔵日本出 透彫附草脚形、筬形等の特殊品を繋げ、何れも蝦製である。 代の文献の存することは、王國維君の「古胡服考」(前出)によつて **置一、蓋常佩於玉帶職者、十三物、亡其五、存者有八」さある。** 知つたから北蔵に附述する。即5「唐文粋三卷七十七)内「常雄行 李蘅公放物吧」に「有玉帶一、首末爲玉十有三、方者七、幾陽者六、每 **所路於順獻三帶其一也、又火魏二、大順一、小蘭一、算藏三、楊** 稷璞爲爲附、而固者以金、傳云、 檄名列集用也,公擒藩疾時、高祖

圖三十四第 多 我以我的我在了一直少女心地 節名 明年間,對題各一門軍用 筑的月古城發見很影稱石髓 大力のはるがまとり地かられてかる、曹人者の即他のもとう 中午本 第八分五月 致之分 • (Fig. 43)



**建建入集制图** (E)



◎ 耳索聯人與都



Digitized by Google





全 解画ションテット フェイド 金銭峰



Digitized by Google

UNIVERSITY OF CASE OR NIA

# 七 節 飾 履

半 鍋 (1)15 所 ŧ\$ 相 る 數 板 は 二足 k: た であ 0) r //• で 伸 į, 飾 Ш を で b 傳 缺 あ 飾。 が 9 4 覆 略 以 失 兩 味 Ø つて、北 附• Ş Ø τ 往 7 で 飾 H. i 者 出 名 爲 3 の 逩• 後 作 ð 所 履 全 τ 彫• < 第 2 述 ø ð Æ• Ø 形 ること 尤 9 Ð Π b 繣 5 0 Ø) 0) 左 化 分 發 が 特 ŧ ζ, Ş 寶 足が が、他 T 殊 右 見 飿 見 Ħ, 冠 箇 i 足 包 O) Ş 宛 τ な ŧ 鮮 Ø \$ 3 想定 見 靴 稍 は 破 少 古 共 Ø ŀ. | **禁**| 併 先 ٤ は 原 < 墳 R 損 *†*: 15 其 É が 花 形 方 破 が ٤ بإ するこ Ø 15 娤 も彼 兩 を 0 出 は 損 形 ż 可 で 身 於 篏 形 來 成 耆 ぁ 幸 0 座 認 其 ŀ٠ 3 め 1: Ø) る 12 程 飾 太 Ď, ø ф ð τ 込 從 長 度 E が 黄 è 附 得 水 が 常 蓍 3 Į, 稍 0 < 出 金 棺 2 å 底 濅 5 L 後 τ 來 椒 程 黄 製 部 は 履 の出 す ħ ķ١ 字: 造 る。此 5 甚 金 涎 で 遺 ٤ ť 度 ---部 尺 外 i 3 製 ŧ 帽 あ 士: 肵 K 品 は n 0 被 ζ, ヹ 遺 等 で Ø Ø Ľ 9 たこ 左 7 六 0) 4 你 あ 0) Ø 司 精 方 右 Ô 分 前 可 如 飾 時 5 , T i 確 後 底 半 3 0 T, ۲, ŧ 從 ş な < 朡 K Įį. b Ø it 完 を は 來 如 は 间 4 T 造 Ø は 形 推 à 孰 部 本

一六九

外

側

は

前

枚

0

餇

板

ŧ

4

i

T

Z

は

其

Ø

大

枚

0

ŀ١

Ø

で

ぁ

3

小

飾

附

透

を

見

b

n

古

墳

ď٠

察

L

得

る

亿

C

躭

X

が

著

用

n

金

銅

此

Ø)

兩

者

0

10 側 è <u>ج</u> 當 外 ζ te p) 8 Ŀ 組 5 E 立 外 下 被 7 反 方 た Ø 9 T i: 湉 b 分 đ 折 Ø て 曲 p. ٥ Z あ げ 少 Ľ τ S i 底 、足 最高二寸六分 最高二寸六分 ¢ 突 板 起 0) の 這 i 綠 入 r τ 丽 包 5 Ĺ ゐ 空 τ 3 ろ 外 處 底 な 部 I. は は 後 交 割 は 合 靴 Ħ. 面 觝 ŧ= 先 12 濶 鋲 þ 0) 留 K ζ. 如 H 於 Ó ð は を 0 ķ. JL. 加 角 τ 張 稍 Ø ^ τ つ 前 ΙZ 大 外 t

با

儘 加 崩 部 彫 ñ け 上. る て Ø 見 T が t ٤ 分 ŋ 此 IAI 等 特 6 0) 其 Z 裝 榮 居 を Ø 全. 形 è 除 装 は 别 飾 Ø n 部 12 つ 大 て 見 < 飾 嚮 1: 針 Ø Ø ę 1 て 構 を È 金 店 B 0 全 直 外 施 可 K, 造 る。尤 ぁ Ø) 3 Da な 0 外 粱 £ 孔 ŝ i る T Ď: 0 V. 透 て 沙瓜山 割 0 僩 知 痕 è 1: が 本 な あ 北 ä 施 p, 此 合 彫 Ø Ļ, 古 亭 等 J. 全 Ġ が る 初 12 ほ ħ 墳 面 點 洞 は 隨 3 推 Ø 大 現 を な Ø 無 想 處 す 飾 は 1 0 0) à 古 Ē ť ŧ 15 2 片 像 で ŏ な M 墳 底 つ Ø す 金 あ は れ 闰 7 於 4 6 は 色 8 部 T る ķ. 發 1, τ 現 ŧ さ、其 Ø Ò \_ 0 瓔 字 見 殊 般 殆 3 鮮 在 如 珞 尙 形 10 ٤ で Ė h 0 0) 1= 飾 五漢 显元 分 を τ 製 Ť: 硾 金 は は ť 皆 交 0 男 Ħ 作 色 破 b つ 子 な Ħ. τ 碎 1= 透 ð か 燦 が 穿 缺 八 長 彫 1= 餬 精 然 Ò ٤ 落 用 靑 4-配 ち 巧 3 た O) V٠ て 靴 の 魔 繗 ·Ł i 針 部 i る 特 遺 華 筃 分 t 0) が τ 金 Ø 分异 崩 仕 p)x 尖 15 麗 ぁ 鐬 0) 舞 5 種 端 外 3 多 を る の Ø Ø 側 殆 外 數 2 以 底 爲 Ø か 셄 7 板 卍 h 5 仑 T 1. 15 字. 小 透 ₹ 附 đ 附 如 餘 0 12

其 當 黃 遾 驚 Ġ Ø 金 ن Ø 3 ₹ 饕 製 11 T ⊅; म 作 あ 冠 हे b ż 奎 选 8 · が 8 火 戴 Š 樣 ¥-0 思 き あ t か ŀ١ \$ Ø 1: あ あ っ な 靴 被 7: 3 0 Œ 葬 ٤ 1: ょ が 犬 雷 此 9 耆 12 Ġ Ø は 坂 相 の 脡 沈 氏 違 雁 れ 0) 派 1= な -C ŀ 底 て 70 從 ゐ Ļ٠ 此 あ の ė 3 ^ 若 外 ð ば Ø Ø HÌ Ł 點 ٤ 棺 履 兄 果 12 か 內 0 綾 6 る L 簽 깯 絹 ٤ T 隅 兄 3 7 3 然 腰 位 b 佩 置 布 が ŋ 此 出 Ľ 县 は Ø 來 せ 諸 O) O) 部 ば 推 ·F 廰 3 Ď: 定 此 恰 J. Ø 附 垫 3, Ø Ø Ġ 蓍 足 確 飾 弦 žŧ. 造 朡 G 部 意 め \$ 存

ì

τ

居

つ

1:

Z

٤

Įρ

附

記

Ł

7

置

70.

Ì.

Ø 超 7 ę ð て 簡 (2)b 兩 濩 小 は 12 Ø あ 花• の 側 舟 弧 で S 0 形• ŀ١ 如 て、處 -は 0 P 0) あ ð 座• 角 前 3 ð Ø 形 12 **飾•** T 左 形 15 の τ K 略 附• 後 あ 右 カ 北 狀 15 淺• Œ 足 3 す 1 飕• か 9 緥 全 先 6 0 印 共 形 尖 鏞 (無版第四九第) 美 端 方 つ 15 ŧ te 雹 で ٤ 7 見 復 15 词 0 八 ð ど 1: る 原 ķ٠ \_ 曲 τ 分 形 1: ð す 揃 が ìni 許· T な 線 は 反 る 者 U Č 奎 漸 ٤ Ø ば K. つ 星 ٤ *†*: T 反 < ż 大 比 Ĺ :: 最 i, 稍 9 部 10. 1: 尺 て τ 分 b ħ 分 出 漸 Ġĭ. 高 外 (9) \_ は 來 彫 15 次 黄 ĸ 開 4 3 を 4. 低 渦 厚 损 な 24 金 部 à < ₹. 分 分 12 つ 色 ţ i τ な て な な 後 奎 約 た 0 ŀ, Š ð 쮬  $\pi$ 處 2 Ø 义 τ 1: 方 ^ 3 煙 が ል 後 僅 1: 外 具 12 少 τ 0 前 方 合 側 角 頗 金 な カ K は 後 部 張 12 ŏ 銅 Ś 及 兩 如 美 薄 其 は 9 靴 ん 端 寸 極 何 板 Ĺ の で 間 先 仑 1 製 め ķ٠

炸

t

ť

は

を

8

形 は あ ŀ. η, 輅 針 ろ 仑 Ļ, 蓇 中 金 'n. 緗 な 楪 此 ų, I. C 配 Ø Č Ø 列 靴 Ł 物 間 纝 1 質 約 Ø 12 ٤ 外 0 た 殘 寸 點 底 Ξ 膨 つ の 裝 + T 隔 飾 ŋ Ø 49 ٤ \_ Ð 仑 i 筃 あ る τ ò 置 ó の は 六 花 Ø ŀ١ τ 葉 形 兎 が 緣 あ 12 の Ø 花 塡 1 角 5 近 瓣 的 Ø) 表 込 は ¢ r 面 表 注 小. み 装 飾 意 は 飾 孔 13 奎 Ĺ が ť 值 ٤ 穿 1: あ 稍 る。是 す 5 τ Įį. る は Ħ 大 胘 O) は 要 顀 形 或 Ш 0 者 外 を ŀ٠ 鋲 1 得 M の 細 細 頭 た

7: Õ = ъ が 兩 重 破 箇 Č S 損 が に ځ Ø è 最 重 Ø が 今 大 認 n 初 た 調 ş ŧ b 厚 其 5 査. 1. 0 Ø) te Š 騤 ts 簡 内 側 注 分 Œ 0) 意 底 許 內 15 寒 は 12 ŋ 側 木 1= £ 0 Ø は 材 花 è 0 鋼 が た 飾 Ø が 略 Ø の 可 澔 ば 間 其 分 1 な 15 9 Ø) b 直 全 廣 同 接 面 樣 4. Ø 部 Ł 15 T 卫 綾 面 綾 布 つ 12 組 τ 耳 が 趲 ۲ 附 つ 存 鸃 老 T 密 郁 i i τ 峕 ٤ τ を ٤ ゎ b

b

Ø

で

あ

る

覛 ろ を 部 Ø 以 £ 12 分 첀 塻 相 用 は Ø 僌 如 遠 全 t す i な ₹ ₹ る 之 本 め ŀ, p, 或 遺 Ň Ŀ ŏ 觖 品 が 画 は 事 除 は 1-布 實 遺 殆 革 ٤ 旣 存 ť 製 τ 靴 浝 \* 0 ð 0 の ŏ 部 ò 底 木 分 の 加 τ Ø ₹ 片 to み 鋲 3 附 ぁ で 外 頭 加 る あ は 底 i 'n. 軍 つ 0) 1: ŗ, 龙 τ t. 鋲 10 足 執 形 來 底 邉 を \* は ħ 穿 1: 其 此 'n 塡 は Ø 2 0 τ 方 金 ò 之 見 底 込 法 Ŀ Ą 萷 r の O) 講 保 者 上 C 1-持 装 (I) 造 木 飾 た す

緊 耀 推 H ð 胘 縛 當 て 事 て 0) あ 内 Ħ を 爲 で あ 或 物 ð は ł: つ つ ð 7 斱 わ 术 貫 は D: の 足 ł\$ う 而 片 加 通 後 8 者 今 ġ 工 Ø ٤ を で H τ ŧ £ Ø ٤ IJ òэ 究 Ť 解 τ 澔 T ۵ ž; 旣 B 履 す r な つ t: ዹ 1. μ 懓 るこ ķ١ の 可 ζ. 注 p. ふ T 충 意 Ċ ψ 部 褯 て は 知 红 i 分 奎 水 あ 因 針 τ が 構 tl 難 ろ 置 材 な 企 布 成 j. て 樣 革 ٤ 0) 4 Į, そ 1: 下 ぁ τ Ø の 低 t n 仁 物 類 ð が が 質 を t: 却 ķ٠ M 果 緣 3 Ø 以 つ 外 i 遺 て 1τ Ø E τ 存 あ 造 糭 解 胕 革 す 布 5 釋 3 蓍 て 等 小 ð n 奎 孔 ٤ あ 0) t: が 否 は た は ٤ 定 密 つ 物 1: 其 見 1. 蓍 他 質 物 Ø) 3 獋 Ł か か 布 ೭ 綴 方 < て 5 付 Ø Ø ۵ が

す

Ž

P

餬 て τ 日九月 午月 十九 鐵 其 如 5 て あ 本 是 n あ 濩 何 5 は 同 履 な 3 ろ J 我 棺 時 Ø ð 擬 ŋ 發 定 Œ Ø b ħ Ġ 木 見 は £ 北 Ø ٤ 屑 材 東 位 Ţ 旣 た。然 ð ĸ を 置 0) 隅 件 ろ 水 Ħij か は 6 考 4 ż 項 つ 5 諸 ば 察 た 約 脽 か 面 同 0) ž \_ 1 Ċ 透 に 氏 Ī ŋ 尺 は あ Ø 棺 彫 ふ te 覺 柏 Ø つ 部 て、土 問 飾 該 書 距 Ø 0) 鵩 训 铽 i: 履 0 別 T Ė 砂 置 た 半 依 處 あ 採 以 部 1: は つ 部 T 擱 仗 あ 恰 7 か 仓 か・ 崻 5 Ø つ b 信 冠 i, Œ 出 際 to 金 す 蓍 發 10 正 ±. 此 冠 用 i. 發 見 Ø 確 Ø 1: K. 見 솬 者 附 ---旣 足 0) ť 近 6 知 穿 記 0 ¢, 15 \$2 9 得 Ø) 腱 相 た 0 n 耳 た 當 る 1: 6 は 果 飾 b す è క n 釧 Ø 3 Ø Ø ъ

士兰

指

な

ざ

相

聯

ئ

τ

•

à

3

Ċ

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

完 て 達 1: 履 必 T 底 t 桑 3 全 見 i 15 Ш ζţ 城 慶 扨 ŋ ŀ٠ ŝ な ζ. 南 步 其 出 公 1: ŧ τ 3 昌 搖 間 雲 \_ H d b 例 本 が 足 ٤ 古 鸾 認 10 大 本 0) Ø 證 Ø Ŀ 墳 念 校 裝 3 か 内 古 ŧ E ø 得 飾 寺 乏 發 少 무 地 墳 洞 は ì, i 見 た Ü 쁐 < E 0) を Ø) 7) n 珍 附 0 於 5 古 め ζ 變 蒯 か る (N+₩) 全 5 墳 飾 化 i 馮 5 Ą な ŀ١ 學 群 i 履 た 柑 ヶ τ 見 南 1, 特 岳 界 出 中 羅 旣 v 違 b 等 種 仓 0 屢 Ľ 州 15 첵 ð は τ 0 あ Ø 注 n n b 촒 指 r j 有 古 斌 た 少 摘 あ る 贙 南 5 ٤ 墳 を 見 ď < 囬 Ł 3 が 孰 花 τ Ø ٤ t 'n. 簽 惹 せ 豝 前 見 Ç b 棺 紋 闻 5 慶 ŀ١ n こで = 古 座 τ れ、か 南 Ø è Ø 墳 附 遺 透 居 金 ð 梁 あ 足 銅 ᇤ Ø) Щ 彫 Ø) ð Ø ŋ **5**,0) を發 肥 外 淺 が 外 北 9 系 奎 谷 臒 叉 亭 統 以 あ Ľ 後 Ø 兒 井 1: るのは 江. K τ 洞 あ Ø 方 作 單 文 屬 此 ٤ る 近 田 Ø 近 學 15 方 は 古 古 等 江 す 9) Į, 1: 4 墳 墳 に 3 水 朝 < の 遺 慶 0) 0) 至 次 Ø 尾 か 鮮 ŧ 調 华 品 村 Ġ ば 北 男 は つ の 查 î は 周 出 χ) **•** 大 子 τ て は i 防 た 邱 は あ 外 固 ()

靴 あ の 靴 腶 斯 つ 7 は 12 Ø 特 其 H 如 殊 常 O ₹ 0 實 性 底 場 際 部 質 合 F. 15 1. 挲 15 小 繼 多 維 瓔 ۱۰ ₹ た 珞 性 温 O) 織 Ė 氣 装 物 Ø 飾 15 で R 堪 仑 皮 無 苯 垂 ^ ķ٠ 3 下 S Ø 爲 ٤ 如 ď T め ş は 我 明 ప b が S Ø か H tρ て 膇 本 以 ぁ **p**, 6 Ø T る F 造 龙 見 τ 煺 來 る b Ø 履 Ø 如 p. 物 金 ζ,(6) 普 ž 展 製 i 或 通 て は τ Ø









Digitized by Google

第四十四篇

Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Ġ Ł 歐 の ტ<sub>თ</sub> 5 見 去 Ø 6 Н は 式 Ø Ø 製 n n 各 n 洲 0 發 儀 る 本 Č 作 t 用 目 自 威 . 3 Ø 12 棄 見 飾 式 的 場 剧 は Ø, Ø の 身 0 諸 飾 奢 用 飕 を 飾 が 實 せ 製 卽 必 合 卤 履 旣 以 te Ġ 帤 飾 1: i C 斷 朡 例 12 12 Č 表 n に 꺕 ٤ T τ K ぁ è Ġ あ が 6 解 互 造 は ó が 難 假 質 Ż 全 あ 珠 3 3 반 6 す 0 六 < 器 木 用 つ ŀ١ か っ 奎 玉 5 爲 を は、今 品 T 朝 使 樣 的 示 n た 靴(sabots, clogs)の 奾 n 10 兒 割 *†*: 那 時 15 T 1: Ĺ 繡 3 ð 用 合 な 7 等 12 代 i 見 な b 見 る の ば Œ Ô に Ø ð 兼 (2 4. Ø ò Ø を C 是 5 多 支 2 堅? る τ 性 3 加 n 外 ある。 は 那 實 n n < が あ 質 3 は そ 3. 實 叉 南 分 1 Ž な な ŧ 5 E n 3 如 布 加 存 缺 鮮 言 决 いけ ż た 5 **p** τ 45 定 或 b Ł 在 か Ø は 斯 點 < 此 過 樣 Ţ i す 6 は 15 Ø か >\* 3 0 ð Ø 有 遠 た Ż な 叉 硟 け 如 6 3 Ø が な 2 *†*: か Ţ \$, 逩 祭 碓 ₹ 力 ζ n あ. Ļ, 履 生 陲 者 Ē す 果 あ i ş, ば ï か ъ 底 Š 2 Ø 前 9 τ の 奎 な 3 な Ĺ Ø 從 た 末 慕 資 で、 何<sup>®</sup> 3 重 聞 12 τ 6 Ø ΙŁ 不 單 支 開 装 儀 料 葬 Š か な 0 V . 見 な た 自 の な 飾 τ 金 ŀ١ を 儀 那 Æ m 存 然 民 15 3 Ļ. 'n 8 0 そ 楹 0 装 な 族 で 附 飾 п Ĺ 葬 ٤ f 際 n 製 文 獨 耴 間 τ 獻 Ġ à ٤ 儀 な 使 (L Ø を 占 Ø 15 ŋ 此 1: 用 用 12 贫 質 加 ŀ١ 奎 Įį. 墳 3 1 南 b 반 副 然 料 初 O) 0)

| ١ | ı | , |   |   | ١ |
|---|---|---|---|---|---|
| ľ | 3 | 3 | 4 | 1 | ŝ |
|   | ì | ı | • | İ |   |
| ١ | ĺ | Ī |   |   | į |
|   | • | _ |   |   |   |

(1)注第(3)多照。なほ金剛製修履(者)に関しては、復用"楼原「近 江城高島郡水馬村の古墳末前西)第五章第二節等参照。

(2)帰山古墳(前出)出土の履は其の外形に於いて、本古墳出土品に みな足骨のなは遠存してぬた事實である。 ある。この魔に於いて注意を惹いたのは、出土の際内部に布で射 酷似してゐるが、上部に遭しなく、また感路の意下は底面のみで

(3) 此等金屬製飾版3金編製冠の愛見地を表示すれば 發南、羅州播南南甕棺古墳(谷卉委員)

腰南蒙山北平和古城(馬橋、小川浦氏) 

(老、慶州各門里古墳(難野、谷井崎委員)

**慶州路西里金紅郷** 

(4)日本内地に於ける金周駿好機の費見地の主なるものに 属 大邱海城公園及唐尚古墳

甩铁。王名雅江田村寿山古墳 \$166、東松浦那魏村四方塚

**出震、熱川郡襲谷村瑩山古墳** P. 職。 字章都实马村古墳 **周飭、佐彼郡三田尻、桑山古墳** 

出套、铁川和今井町大念寺古墳 他者,四伯雅於何村古教

上野、佐紋郡上陽村古墳

豊前、仲津郡馬ヶ岳古墳

近江、高島龍水尾村古墳 越前、吉田郡吉野村古墳

挺 琺

麗

の如くで、短履作出は朝鮮程に着しくは無い。

(5)日本古墳からは殿物としては金鵬製版の外。石製模造品の下吐 を登見する。例へば山城乙釧郡石見上里鏡山古墳、武豪祢原聡玉 川村古墳のそれの如き是である。(高橋健自者、古墳委見石製模造 **添具の研究に刺激此の外植物質の草畦、其他革聖の智の知さもの** 

(6)医力権闘では近年シリヤのピブロス(Byblowで-突起付の石棺と Egyptiene, Syria, Tom. III. No.4) and, Decouverte à Byblos d'un hypogée de la 12e dynastie 共に参見せられた保製の魔底の如きに珍らしい何である(Virally

(7)支那に於いては古く王清侯等の履な鳥(蔣経幽風狼、跛に赤寇 凡やこわるが如く)で最ひ、下駄の如きものな間に名け、機は出 重な一例であるが、履の水體は金雕ではない。 に景会が「黄金之奏師、以銀陳以珠」とわるが如きに、其の尤も悠 に玉履の如きものが壊棄中から出ることがあつても、未だ智で金 て『白今即曾有側之版、約律寺畫五色、漢石伏成版、帰以相続後、 さして本願のものな云つた様である。「中郷古今注」に株子を聞い 五染魔、樂有重義屬、學者簽組版、分権履、立馬羅、又有五色建 上院下加以錦鑄師、至東晋以草木轍成、即有鳳頭之版、黎館殿、 **馬製の節題の類の存在を示してゐる文献な見ない様でわる。姜子 森展、漢有種智慧展、昭希令を至日上明始」と云つてゐるが、時** 

が、別に行けれて居つたことを考へなければならない。

## 7. CEREMONIAL SHOES

(Plates XLVII-L)

Two pairs of gilt bronze shoes appeared from the tomb, both in or near the inner coffin. They are much damaged, but capable of being restored fairly well.

- (1) Gilt bronze shoes with open-worked design (Pls. XLVIII., XLVIII. 2): About 1 foot long. The toe-end is a little turned up and a T-shaped open-work design applied on the counter and front. Curious is it to see small round fringes, 87 in all, attached all over surfaces, even under the sole. Each of the pair slightly differs in shape according to the foot.
- (2) Gilt bronze shoes with floral bosses (Pls. XLVIII. 1, XLIX.): This is a little larger, but much shallower than the previous pair, resembling somewhat the shape of a ferry boat. It is probable, however, some soft parts were fitted originally upon the bronze parts, if we may so deduce from small holes extant along the edges. Under the sole 31 ornamental bosses in a floral design are attached. Did this pair belong to the one and the same person who were the other example? We have to deal with this question, and other similar ones arising from other articles, in a chapter in the next volume.

Some bronze shoes similar to the first example, though the second belongs rather to a new type, have been found in southern Korea as well as in Japan. (Fig. 44). Judging from the attachment of decorative fringes even under the sole, it seems that these metal shoes were not of practical, but altogether of ceremonial use, especially of funeral purpose. Let us picture a royal personage of the Shiragi period, who wore a gorgeous crown on his head, an elaborate girdle and over-crowded waist-pendants on his hips and such heavy shoes on his feet, all made of solid gold or of gilt bronze! We can not help pitying the weariness and inconvenience of such an unfortunate personage, burdened by such sumptuous but ponderous personal ornaments!

<sup>1.</sup> Hamada K Umchara, Ancient Sepalebre of Alidano, Cont. Chap V.



(6) Fragments of chains for suspenders (Pl. XLV. I-3): It is very probable that the above-mentioned pendants were employed as a set or two, though each suspender is not all quite the same. The workmanship of this silver set seems finer than the gold one, though nevertheless now in a miserable state of preservation. The question to whom this pendant belonged is difficult to answer, but it will be discussed in a later chapter.

To wear a girdle is a natural outcome of a tropical costume though a secondary issue in a suit of arctic clothes. As the necessary articles or amulets to fasten this most convenient part of the costume, waist-pendants have been developed. In Kokuri 高句麗. north of Shiragi, where the fashion was not much different from the latter, it is stated in a Chinese literature, that the people wore waist-pendants, such as knives and sharpening-stone, in the time of the Six Dynasties.1 Also in China herself waist-pendants were known from very remote periods and in the Tang Dynasty certain seven articles were worn as a rule by officials.2 Though we do not know how far our Korean waist-pendants were influenced by Chinese costume, there can be recognized certain Chinese traits on some of the ornaments, while non-Chinese characters are exhibited among them. For example, the magatama head as an ornament of the pendant was quite alien to Chinese, for this bead is entirely Japanese, and Koreans used them only at As for a fish-shaped ornament it was very wide-spread prophylactic amulet among many peoples in Asia, and in China we see it also from very ancient times and more especially in the Han Dynastics used as a favourite decorative motif (Fig. 42).3 The invô-like cases, perhaps contained medicine, and the open-worked cases for incense, might have been of Chinese origin. In a word, our waist-pendants from the Gold Crown Tomb show the closest resemblance to those of the Ryosan tomb, in their technique and variety, but are far more elaborate and multiplied than the latter.

See a passage quoted in the Manyam 輪賽. Vol. XXX., a Chinese compilation of the Twng period; only this volume is extant in Japan.

Mr Y. Harada, Costume of the Tany Dynasty, (Journal of the Dap. of Lit., Tokyo Imp. University, Vol. VII.

<sup>3.</sup> Hamaila & Umchara, Aminat Sepul kee at Mid no, Onli op. cit. Chp. V. 32.

handside as shown in the Fig. 37, though at the Ryosan tomb where similar waist pendants occurred, the longest with rectangular plate, was in the centre. We cannot help thinking some of the pendants, most probably the ones with rectangular plates, were suspended on the back of the buried personage, if we realise that 17 such examples would be too confusing to wear in front only. One can realise from the interesting fresco paintings found by Grünwedel and Le Coq in Chinese Turkestan, how such waist-pendants were worn by the Uigur people in the Tang period, or in the Six Dynasties, though there the kinds were limited and not like our examples. (Fig. 34, 35).

## 6. WAIST-PENDENTS (II).

(Plates XLV-XLVI)

THERE were found also other waist-pendants in silver, near the iron kettles and somewhere in the inner coffn. They are more or less fragmentary.

- (1) **Pendant with a long inro-like shaped case** (Pl. XLV. 5): The case was in wood and now has only its silver fittings left. The general form is very similar to the gold example, but with open-work floral design on the lid and some inlaid patterns on the bottom piece.
- (2) Pendant with a fish-shape (Pl. XLV. 4): Almost similar to the gold one.
- (3) Pendant with an open-work case (Pl. XLVI. 1): Altogether resembling the example found in the Shonei tomb, with an open-work design derived from an animal form.
- (4) Suspenders with oval-shaped plaques (Pl. XLVI. 6-tr): All fragmentary, but at least 10 suspenders can be reconstructed from them. There are several varieties of the size and make, some with flat plaques, instead of hollowed as usual, and others with small oval things in the place of rectangular ones, &c.
- (5) Pragments of long rectangular ornaments (Pl. XLVI. 2-5): A little different from the gold ones, with or without remains of suspender.



Grünwedel, Bericht über archaestogische Arbeiten im Idigatzhäri (München, 1906) and Ait-buddhis tesche Kuitstätten in Chinesische Turkisten (Betlin, 1912) Le Coq, Chesche (Berlin, 1912).

like that.

- (3) Pendants with "magatama" beads (Pl. XLII. 1, 2): One with a gold magatama or comma-shaped bead, and the other with a jade one, both crowned with gold caps.
- (4) **Pendant with open-worked plates** (Pl. XLII. 4): The plates are pierced with a schematized design, probably derived from an animal form. It seems that originally some cloth was fastened between them, protruding from the edges.
- (5) Pendant with a pincers (Pl. XLIII. 2): The pincers are in a solid gold.
- (6) Pendant with a fish-shape (Pi, XLIII. 3): The scales and other details on the fish are punched out.
- (7) Pendant with a two-feet object (Pi. XLIII. 4): The object has its upper part decorated with an open-work floral design. This must be a two-feet pick or a form derived from seissors.
- (8) **Pendant with a glass ornamant** (Pl. XLIII. 1): The ornament is an egg-plant fruit-like shape in dark blue glass. It is enclosed in a thin gold net and suspended by a complex chains which have five ball-like ornaments at intervals.
- (9) **Pendant with an open-worked case** (Pl. XLL 2): One end of the case is open with a pierced design of honey-suckle pattern. Originally it contained something made of wood, suggesting to us that this was an incense case. Present-day Korean ladies wear similar objects. The chains suspending the case are thicker and more complex than in the previous example.
- (10) **Pendant with a long inrô-like case** (Pl. XLI. 3): The case is an octagonal body, suspended by thin chains on both sides. The main suspender consists of 4 strings of chains, decorated also with ball-like ornaments.

Though the pendants above-mentioned have two different kinds of suspenders, some with oval and rectangular plaques, and others with chains, they were undoubtedly worn by one person as a set of waist-pendants, from the actual position where they were discovered. (Fig. 36). But it is evident that the longest one with  $gp\delta p\delta$ -like ornament came to the right end and the others to its left

mental applications were multiplied here, according to the taste of the Koreans of the ancient Shiragi period. In fact, they are over-decorated in a confusing manner, showing a barbarous taste and a decadence tendency of style. We think also such girdles were perhaps introduced by the Turkish people into China, who wanted in their nomad lives in camps to hang certain articles by the rings attached to leather girdles, though they came gradually to be mere ornamental pendants instead of real rings, as seen on the most of our examples. The buckles, one of the wide-spread fittings of the belt in the world, naturally came from the same source as the girdles (Fig. 30).

## WAIST-PENDANTS (I).

(Plate: XLI-XLIV)

A ser of gold waist-pendants discovered to the West of the gold belt is one of the most remarkable objects after the gold crown. They are as wonderfully well preserved as the latter, attracting the eyes of the general public. The set consists of 17 pendants of solid gold, suspending many different sorts of ornaments, in the manner of a chatelaine, and may be said to be the most magnificent specimen of the kind ever found in Korea or in China.

- (t) **Pendant with a gyōyō-shaped ornament** (Pl. XLL 1): This is the largest and longest of all, measuring about 2 feet and 10 inches, double the size of other pendants. The suspender consists of oval and rectangular plaques, connected alternately by hinges. The pendant ornament is in a form akin to a  $gy\bar{v}y\bar{v}$  of a horse-trapping, decorated with a punched boarder design, small round fringes being attached to its flat surfaces, and three small bells depend at the lower end. We do not know what was the object imitated, if not a bell or  $gy\bar{v}y\bar{v}$ . The oval plates of the suspender might be an imitation of shell ornaments, being the concave surface on the front.
- (2) Pendants with long rectangual rornaments (Pl. XLIV.): 6 examples. The long rectangular plates are probably copied from tassels, or something



t. See a passage in the Albeg Alifet Far 事機學談 by Chrön Kun 資格, where he holds a similar opinion with us and an elaborate study upon the harbarian customes in ancient China, Ku-ku-fu-kale 古胡服者 by Mr Wan Kun-wei 王國維 (The Kun-hallek-Fanng kun 國際議補, Vol. XVIII).

bosses are in the shape of a heart, having no open-work design upon it. The pendants however, are similar in some cases to former examples with honey-suckle pattern, sometimes replaced by rings, of simple or of trefoil shape.

- (10)-(12) Gilt bronze ornaments of girdles (Pl. XL. 7-8, 10-13, 17-18): 3 kinds, all very fragmentary, with heart-shaped bosses, and simple rings. Some of them are not certain to have been ornaments of girdles.
- (13) Silver plated bronze ornaments of a girdle (Pl. XL. 13, 20): The ring is in silver.
- (14) Gilt bronze ornaments of a girdle (Pl. XL. 14, 15): Bosses are in the shape of trefoil, with simple ring. This with the previous examples is not sure to consider as girdle ornaments.
  - (15) Silver end-plate (Pl. XLI. 16): A detached piece.

The girdles with gold ornaments in this tomb are no doubt the most elaborately decorated, precious in material and complete in preservation, ever found in the peninsular and in Japan.' Though similar girdle ornaments in silver or gilt bronze have been brought to light in these countries, they are usually fewer in number and never have additional round fringes like our example. It seems, therefore, that ornamental plaques generally were attached at intervals, not as in our example all over the girdle continuously. Heart-shaped bosses, however, were always fixed at intervals on a girdle, some 5 to 13 (Fig. 29). If we believe that all the items previously mentioned are parts of girdles, there must have been at least 14 girdles, some with open-work plaques and others with heart-shaped bosses.

Are they of Chinese origin or of Korean invention? The *Fua-tai* sime China of the Six Dynasties and of Tang, were probably such girdles with ornamental plaques or bosses with rings (Fig. 33). But we have never heard of such sumptuous belts there, as exemplified by our gold girdle, for in China even an emperor's girdle had only 9 to 13 bosses, if we are to believe historical literature. So it is very probable that the general style came from China and orna-



A corpus of the ornamental plaques and pendants of girdles found in Korea and in Japan are given in Fig. 32.

naturally believed to have belonged to the chief person in the tomb. But what about the others? This question arises also in the case of the finger-rings which are too many to be used by a single person. Were they anklets and toe-rings, or did they belong to another person? We shall discuss this in a later chapter.

# 4. GIRDLES

## (Plates XXXVIII-XL)

In the middle of the coffin, to the west of the gold crown, the gold ornaments and fittings of a girdle were discovered in situ just as it was worn by the deceased. This conspicuous fact was witnessed by everyone at the excavation. But other girdle ornaments in silver and bronze, escaped notice or appeared sparingly scattered in the inner as well as in the outer coffin.

- (1) Gold ornaments and fittings of a girdle (Pl. XXXVIII.): I set complete, in 41 pieces including a buckle and an end-plate or a tang. There is no doubt of this belonging to a girdle from its position as well as from other examples, especially those from the Ryösan tomb. Ornamental plaques, 40 in all, are rectangular in shape, hinged down heart-formed pendants, each at one end. Both ornaments, plaque as well as pendants, have open-work design of honey-suckle pattern and with some small round pieces attached, rather too claborately. The buckle is also in a honeysuckle-like outline, while the end-plate is decorated with punched border ornaments. Judging from the traces of cloth left under the ornamental plaques it would seem that the girdle was not made of leather. Total length measures more than 3 feet and a half, indicating this was a ceremonial girdle very loosely worn.
- (3)-(5) Silver ornaments and fittings of girdles (Pls. XXXIX.-XL.): There are 4 sorts of ornamental pieces end pendants, probably parts of 4 girdles. The design of the open-work and the technic are more or less similar to the gold specimens, but somewhat simpler in decoration.
- (6) Gilt bronze ornament of a girdle (Fig. 3): Only a few pieces of open work are left. The technic is similar to the previous examples.
- (7)-(9) Silver ornaments and fittings of girdles (Pl. XL. 1-4, 9, 16) 3 different kinds consisting of 3 girdles. Here, in these examples, the ornamental



the hoop widened at the front, having a thin indented belt in the centre; secondly, a similar shape without the helt, and thirdly, the hoop without any widening, but a lattice design on it. In the latter type we see the smallest example, probably, worn on a little-finger.

(4) Silver finger-rings (Pl. XXXVII. 14): 3 pieces, all in the worst of conditions. The best preserved one belongs to the second type of the gold one.

Though no finger-rings have yet been discovered in Japanese tombs, some were unearthed from those in southern Korea. At Ryösan and Könanri in Keishii, they occurred even in the graves considered to be of men, indicating that in the peninsular country rings were worn by both sexes and also many pieces on each hand, just as in our practice. These Korean rings differ from those signet-rings of Western nations and if we compare their technique to ear-pendants or other personal ornaments, the decoration much simpler. In China we know that finger-rings were in use in the Han dynasties, and were called sometimes chich-chih 戒菌 or "warning-finger" and worn in the harems as a certain mark among court ladies. It seems very probable that the custom of wearing finger-rings had been stimulated by western people, since the intercourses between China and those countries had increased, as mentioned in history certain precious rings were presented by those peoples to the Chinese courts. Though we do not yet know how and when the Korean rings came in vogue, the Chinese influence on them cannot be denied.

As to the bracelets quite similar specimens have been come upon in other tombs in southern Korea as well as in Japan. They were also worn by both sexes and often many pieces on each arm.<sup>1</sup> That the indented design on the rings is considered nothing but the remnant of the natural incisions on shell-armlets, as exemplified in those found in our neolithic remains. Though bracelets were in fashion already in the Six Dynasties in China, it is not necessary to attribute them to Chinese origin, but regard them as an indigenous ornament of the country.<sup>2</sup> Two groups of armlets found in the central part of the coffin are

Dr K. Kiyono, Shell m and at Trakum (Rep at upon Archeological Report in the Kyota Imperial University, Vol. V.) Chap. III

<sup>2.</sup> See Mr. K. Takahashi's article in the Kildegeka Keinki on the Journal of Archaelogy, Vol. III. No. 7-

These can be considered as formerly making up one or more necklaces and pectorals of the buried personage who possessed the wrist ornament above-mentioned. One of the magatama has a trace of string at the hole.

Among the necklaces and pectorals which we have tried to reconstruct from the beads found in the tomb, at least one with a big magatama is most likely, since we have made use of the necklace found at Ryosan for example. This peculiar shaped bead is very common in our Japanese tombs, but has not yet been discovered as it shown in our or other Korean tombs, used as the pendant of a necklace, though it is considered that the shape of the bead is derived from an animal tooth or claw and served as an amulet originally. From this point our specimen contributes very important material for the study of the bead.

#### 3. BRACELETS AND FINGER-RINGS

(Plates XXXV-XXXVII)

These were uncovered in the inner coffin at two spots, one in the central part, on both sides of the golden girdle and the other, near the south-western corner, at the ends of the gold waist-pendants. Bracelets made of gold or silver, 29 in all, and 16 finger-rings, mostly of gold. The former came out in 4 groups, showing their original positions worn by the buried person or persons, while of the latter only 2 groups were clearly noticed (Fig. 27).

- (1) **Gold bracelets** (Pls. XXXV., XXXVI. 1-4): 11 pieces, some in comptete circles, others being penanular. The outer surface is indented, more broadly in the former, and more deeply in the latter type. Both occurred in mixed groups (Fig. 28).
- (2) Silver bracelets (Pl. XXXVI. 5-10): About 17 examples, only 4 in a fair condition and the others broken in fragments. Two types, like the gold ones, are also visible in these silver specimens, and with varied forms of indentation as well. Here, however, is added one more type without indented ornaments.
  - (3) Gold finger-rings (Pl. XXXVII. 1-13): 14 pieces, in 3 types. First,



<sup>1.</sup> Of the beads will be described again in Chap. IV., Part II. of this report.

discovered in Korea. They are in fact too much decorated, and the filigree work, a technic introduced from the West, here reveals a sign of decadance, not so fine as some other examples.

#### NECKLACES AND PECTORALS, &c.

#### (Plate XXXIV)

NECKLACES and pectorals, owing to the decaying of the strings through the beads, are naturally in a condition not quite restorable their original forms. But we can reconstruct some of these, from two groups of beads in the inner coffin, one that was between the gold crown and the waist-pendants, and the other that was near the western corner of it.

- (1) Necklace with a big "magatama" bead (Pl. XXXIV. 1-6): The group of various kinds of beads found to the west of the crown, seems to have consisted of beads for a necklace and pectoral. They are 4 kudatama or cylindrical beads, 6 kirikodama or bi-pyramidal beads, and (1 small round beads, all in agate, 5 paste beads, and a big magatama or comma-shaped bead in beautiful jade. If we compare this group with a similar find at Ryôsan, where fortunately all the beads remained connected together with silver chains and strings, it will be fairly easy to restore the necklace with the magatama as a pectoral hanging down on the breast of the buried person (Fig. 26).
- (2) **Necklaces of glass beads**: Small glass beads of an ultramarine colour, about 550 in number, discovered near the ear-pendants, are to be considered as forming one or more series of necklaces, and from their position in the coffin must have been worn round the neck of the deceased personage.
- (3) There was found a series of beads near a group of silver bracelets, consisting of about 7 strings of small glass beads and a *magatama*. This commashaped bead is made of jade and crowned with gold leaf, like the one in the necklace found in the Fumonri tomb. The spot where our example occurred, however, suggests that this one of ours belongs to an ornamental string of beads for the wrist, and not to a necklace.
- (4) Two magatama, one gold-coloured glass bead, one pearl bead and about 300 ultramarine glass beads occurred in the western part of the coffin.



Left only one of pair. Somewhat similar style with the first specimen, but minor decorative pieces in the shape of bamboo-ieaf.

(5) Gold pendants (Pl. XXXIII. 5): Though this pair lacks the ring, it is quite similar to the other ear-pendants in style. The hanging pieces on the main pendant are in the form of a halberd, and those on the smaller ones, in a bamboo-leaf shape,

Besides the above-mentioned examples there are some long pendants, which seem to be ornaments attached to the gold crown. One of them has a pendant, quite the same as the shorter one on No, 3 already described. This comes evidently from the motif of the ear-ring.

The fashion of wearing ear-rings was already in vogue in the Han and Six Dynasties in China, though it seems that it was regarded rather as a custom introduced from foreign countries. In Japan, however, simple ear-rings without pendants are commonly found in ancient tombs, except in some rare cases where strong Korean influence was shown, which yielded specimens like our ear-pendants. Such ear-rings with more or less extravagant pendants occur very frequently in southern Korea, and show clearly how the people here were fond of rich or even over-rich personal ornaments.<sup>1</sup>

Now then in what way was such an ear-ring with a thick ornamental ring worn on the ear-lobe? As no other fittings have been found even in the Ryóssan tomb where the ornaments were found exactly as in life, this thick ring must have pearced through the lobe making a big hole, which is not uncommon in present-day savage tribes. When, however, a person sought his couch, probably the pendants with thinner rings detached from the thick rings which continued in the lobes, one in each.

As we have elsewhere discussed the subject of ear-rings, we shall not dwell upon it here.<sup>2</sup> One can see in the Fig. 24, to what styles our specimens belong and what is their technical merit, compared with other examples previously

Hamain & Umeham, Ancient Sepulchre at Midwa, Oml. (Report upon Archivological Karearch in the Knoto Imperial University, Vol. VIII.) Chap. V. §, 1.



It is interesting to see ear-pendant-like ornament: occur often on pattery va-es found in Keishů (Fig. 25).

#### CHAPTER III. ORNAMENTAL OBJECTS (1)

#### 1. EAR-PENDANTS

(Plate XXXIII)

Though it is usual to find one pair of ear-pendants in one tomb, here in this Gold Crown Tomb occurred three pairs and more in the inner coffin, exhibiting unusual richness and an extravagant taste for the articles.

- (1) Gold ear-rings with two groups of pendants (Pl. XXXIII. 1): This pair was found in situ, to the west of the gold crown, where the ears of the buried person would have been. A thick ornamental ring is added, for attachment to the ear lobe, and two groups of pendants are hung from a thinner ring. The longer pendant consists of a tiny basket-like thing and a heart-shaped piece, multiplied by smaller fringes of heart-form. The same but a simpler treatment is seen on the shorter pendant. Though the decoration is very rich, the technic cannot be said to be very fine, showing least application of true filigree work (Fig. 23).
- (2) Gold ear-rings with single group of pendants (Pl. XXXIII. 2): Found in the western part of the coffin, has a pendant similar to the previous example, but only one group. The smaller decorative pieces are here in the shape of a halberd, instead of a heart-form, though the main piece still retains the latter shape.
- (3) Gold ear-rings with two groups of pendants (Pl. XXXIII. 3): The finest among our ear-pendants. This has no thick ornamental ring as in previous examples, but rather a peculiar decoration of pendants of fine taste. The longer pendant consists of some beautiful crown-like ornaments which originally seem to have contained certain beads or bean-like objects. The shorter one is quite different in shape from the former, consisting of a twin bead-like ornament in a fine filigree and a large heart-formed plate. This sort of pendants we often see among ear-rings in Korea and in Japan. The gold is of a reddish tint (Fig. 23).
  - (4) Gold ear-ring with a single group of pendants (Pl. XXXIII. 4):



vessels until the Wei Dynasty and even in the Six Dynastics and the T'ang, fine glass vases were imported from the western countries. The specimens from our Gold Crown Tomb and from the Japanese Imperial sepulchres are certainly imported wares from China and most probably from Roman or Western works. It is undoubted that these were treasures highly valued and could only be possessed by a royal family or by the richest persons in the Far Eastern countries so distant from their original home.

t. There are many possenges in Chinese poems and literature of the Six Dynasties and the Tang period in which glass vessels were the subjects and tell us of their being highly valued, as the objects which came from the Western countries tracersed deserts and mountains. For example, see the poem by Pan Ni 掛尼 on a Liw-li cup.



some boxes in Shosoin.

Lacquered work is very old in the Far East. In the Han period it had already reached a wonderful state of development, as may be seen by the remains of the tombs at Daidôkô-men in northern Korea. From China it was introduced into Korea and into Japan. Those works in our tomb were no doubt made in the peninsular, if we may judge from the crude ornamentation on the vessels and also from the existence of a big lacquered coffin.

Here we have to mention the find of some shell vessels in the tomb. Unfortunately they have been crushed into pieces since our first examination. But it is somewhat rectangular in form and the shells seemed to be awabi or sea-ears (a (amily of the holiotidae) of big size with gilt bronze edges.

#### 5. GLASS VASES

(Plates XXII-XXII)

At the eastern part of the outer coffin, near the kettles were found some fragments of glass vases from which we could restore two small cups with stand. Each diverges a little in form, but both are made of an almost transparent blowing-glass with somewhat greenish-blue colour. One, the larger, is decorated with two thin snake bands of blue glass threads in zigzag, while the smaller is plain except for a raised belt, on the body.

This is the first instance where we have discovered glass vases in an ancient Korean tomb, though two Japanese discoveries are known before, from the tombs of the 5th and 6th centuries A. D. The one is a bowl with boss-like ornaments from the tomb of the Emperor Ankan (Fig. 21), and the others broken vases from that of the Emperor Nintoku. We have also some examples of the 8th century glass vases kept in Shôsôin (Fig. 22), and a cinerary urn of a Nemaro (Fig. 20). All but the last objects, are considered as being without doubt importations from China, and most of them are attributed by connoisseurs to Roman or Western glass.

The history of glass in China has been much discussed by the scholars of Europe and of Japan. Though Chinese knew it already in the former Han Dynasty under the name lin-li 瑠璃 or po-li 玻璃, or probably they made small articles like beads or seals in earlier times, they could not manufacture glass



period of the dolmen-builders. In the days when our tomb was constructed, for vessels pottery was commonly used and for particular use, for example, as a water dipper, perhaps a gourd-skin served as in the Korea of to-day. But here in our Gold Crown Tomb we see a dipper of bronze with fine ornaments, many metal vases, instead of pottery ones and finally a cooking-vessel, chao-tou, of Chinese manufacture. These show how rich and distinguished was the buried personage, as the other articles also bear witness to it.

#### 4. LACQUERED WOOD VESSELS

(Plates XXVIII-XXX)

LACQUERED wood vessels occurred near the iron kettles and seem very numerous, probably next to the metal vases. But unfortunately, from the delicate nature of the material, they were all in a most dilapidated condition. So we can hardly restore their original forms, except in two or three instances.

There are two pieces which seem to have been covers of some round vessels, black-lacquered, rimmed with gilt bronze and each having a ring on the top. Another low lid, also black-lacquered with three holes on the top, suggests that it had originally a metal knob. A round piece with a beautiful lotus design in red on the black-lacquered surface (Pl. XXX. 7) and some shallow dish-like things which yielded piling up one upon another, are to be noticed. One of a similar dish-like piece is lacquered outside in black and inside in red. It is interesting to compare this with those lacquered cups or pottery imitations of them found in Chinese Turkestan by Stein and in Manchuria by Hamada, in the similar system of colouring the inside and outside of vessels.<sup>1</sup> Of the lacquered coffin we shall treat in a later chapter.

Lacquered fragments with painted patterns have been collected abundantly, some typical specimens being shown elsewhere. Ornaments mostly consist of zigzag, lattice, some crude floral design, &c., in white, red, yellow and blue colours which seem applied with an oil called mitsudaso 接種價 (an oxide of lead) as seen on the famous Tamamushi Shrine in the Höryű-ji Temple, and



See also a lacquered toilet-case shows in the scroll of Ku Kai-chi 副性之 in the British Museum (Fig. 19). Our modern isospected vessels have also a similar way of colouring.

- tou ##4, though somewhat different from one of the Han style, an example of which may be seen in the Höryû-ji Temple (Fig. 15). It shows a transitional form from a chao tou to a handled incence-burner of the Tang period (Fig. 16). No one hesitates to ascribe this as an imported bronze from China and to be one of the most important objects to fix the date of the tomb, from its lotus and floral ornaments which prevailed in the Six Dynasties in China.
- (6) Gilt bronze bowls with cover (Pls. XXIII. 5-7, XXIV. 6): 16 examples, but only one in a fine condition. They are cast bronze with ringed cover. Compared to those found in the Shônei and Fumouri tomb, these seem to be rather inferior in make.
- (7) Gilt bronze large bowl with cover (Pl. XXIV. 8): t specimen in fragments. Cast bronze with somewhat flat form, with a ringed cover like the previous ones.
- (8) Silver bowls with cover (Pl. XXIV. 7): All 6 broken. We see a knob on the cover of the best preserved one, which is decorated with perforations like the pottery lids. Originally gilt.
- (9) **Gold bowls** (Pls. XXIII. 1, 2, XXIV. 1, 3): 6 examples, all complete. Judging from the colour it seems to contain a large quantity of silver. Flat form like the previous bowls.
- (10) **Silver bowls** (Pls., XXIII. 3, 4, XXIV. 2, 4): 5 pieces in bad condition. The form is similar to the gold ones.
- (11) (12) (13) Gilt bronze bowls with holes (Pl. XX. 4, Fig. 17): 5 examples in all, each with a small hole at the bottom and tiny continuous perforations near the rim. No. 13 is a little thicker in make and a trace of something attached to the outside of the bottom hole is still visible.
- (14) Gilt bronze-plated iron vessel with holes (Fig. 17): Similar to the previous examples, if we restore from fragments. All these vessels with holes have some traces of cloth near the rims, &c., but it is difficult to know what was the purpose of this.

Metal vessels are very frequently found in the tombs of a later period, the Korai dynasty in Korea, and also used in abundance by present-day Koreans. In Japan, similar bronze vases sometimes occur, but seem to belong to a later though the two ears or handles seem novel,

- (3) Gilt bronze vase in horn-shape (Pls. XX., 1. XXI.): On the upper part, a long plate is rivetted and the bottom was originally filled by a wooden plug and covered with a bronze plate. The lid is similar in form to that of a bronze bowl. Though this kind of vessel in bronze is rare, we know one from a Shonei tomb (Fig. 13), and many examples in pottery from tombs near Keishi and in Japan (Fig. 7). Moreover, it is comparable with a lacquered wood specimen kāsau this in Shosoin, Imperial Repository at Nara (Fig. 13). The adaptation of animal horns for wine vessels and their imitation in other materials are very frequently come upon everywhere in the world, being exemplified in Greek rhyta or in several varieties of bronze wine vases of ancient China. But this shape of vase, on the other hand, can be considered also as derived from a water-skin.<sup>1</sup>
- (4) Bronze water-dipper (Pls. XX. 3, XXII.): An oval-shaped body with socket for a wooden handle which has now perished. The base of the socket is in a design of a lotus, and a silver covering with a certain pattern at the end of it where the handle was inserted. On the opposite side of the body is seen also a boss-like ornament which seems evidently the remnant of the handle end which traversed the body when it was a gourd-skin or a wooden vessel. This fine vessel, used for dipping water or wine, seems to be of Chinese origin, and quite a new type to be found in a Korean tomb.
- (5) Bronze cooking-vessel, "chao-tou" (Pls. XXV.-XXVII.): The spherical body has three legs, and dragon-head-shaped spout and a hinged lid with lotus design. The long handle coming out from a dragon-head, turned twice in a right angle and finally terminates in a honey-suckle form which also comes out from the same animal's jaws. Fine floral ornaments are engraved over the entire surface of the handle and a similar sort of design is found also on the surface of belt-like raised ridges round the body. We are informed that similar vessels were brought to light in a tomb at Shônei and in China, for example at Hsin-an 新安 in Ho-nan (Fig. 15). Evidently this is a cooking-vase called chao-

See on an alabaster relief found at the palace of Sennacherib in Assyria, some mater-skins in such a shape are hung in the interior of tents (Fig. 11).

<sup>2.</sup> Near Heijö in the northern Korea has been found also an example.

the same material, but instead, a broken part of a pottery pedestal covered the mouth of each kettle. This cover has incised ornaments like the pottery lids, &c. Some tell us that each kettle was covered also by a piece of hollowed wood, but we can not believe it, or perhaps, some fallen wood of the coffins might have overapped it.

Kettles were evidently one of the earliest vessels of mankind. We find quite similar forms already on engraved stones as well as on the clay mortuary models of China in the Han yeriod. They were probably used to steam rice or other cereals, instead of boiling as we do now-a-days. The ancient Chinese called such a three-legged kettle i 稿, and it is interesting to know that the word for kettle, kama, is the same in Korean and in Japanese, as Dr Miyasaki has already pointed out.

Though iron kettles have not yet turned up in Japan, they have appeared in southern Korea, at Ryôsan, Shônei and Fumonri tombs. In the time of the tumulus-builders, it seems that iron kettles were very precious, only used by the rich and by nobles, while common people had to be content with pottery ones. If this was the case the four iron kettles preserved in this tomb together with the gold and other treasures, must be, a display or sign of the extraordinary wealth of the buried person.

#### 3. METAL VESSELS IN GOLD, SILVER AND BRONZE

(Plates XVII -- XXVII)

METAL vessels in gold, silver and bronze were very plentiful in this tomb, there being more than 50, all discovered near the kettles. Most of them are food vessels, with forms like the common earthern ware, except a dipper and a cooking-vessel, chao-tou.

- (1) Bronze jar with four ears and lid (Pls. XVII.-XIX.): Though the lid and the bottom of the vase is broken, we can restore its entire shape. This is a cast bronze, not thin like a funeral vessel, with an elegant form.
- (2) Gilt bronze tasz with cover (Pls. XX. 2, XXIV. 5): Made of thin plates, the body and cover in a hemi-spherical form. The stand is perforated like that of a pottery tazza. This is evidently an imitation of a pottery vase,



vase, has another meaning, that of boar, and that the hotogi or pathangi must be a vessel made originally with a boar's skin by the Ural-Altaic race. Accepting this interesting theory on the one hand, we cannot help recognizing its intimate relation with the water-skins of Turkey, the leather "Jacks" of mediaval England. or barrel-formed vases of the West. (Fig. 9) This form of vase, however, with that of pilgrim bottles are the two most wide-spread vessels of peculiar shape in the world, and the latter seems also a varied form of a skin-bottle as our Japanese examples suggest to us (Fig. 11). Though no pilgrim-bottle came up from this tomb, we come across not rarely in Korea and most frequently in Japanese tombs.

Another point to consider here is the independent lids of vessels, as found in this tomb as well as in other graves of southern Korea. We notice also that those lids which are found with appropriate vessels are often not well fitted to each other. It would therefore seem that in those days not infrequently lids were made and supplied separately from vases. This was in fact an independent vessel form and is not to be considered as a dismembered piece, if a lid occurs without any suitable vase for it.

In a word, pottery vases in this tomb belong to quite common types and manufacture, showing no sign of superiority, notwithstanding the fact that in metal vases and other items, as we shall describe, it surpasses all other sepulchres of the age and locality.

#### 2. IRON KETTLES

(Plates XV & XVI)

Four kettles, the only vessels in cast iron in this tomb, discovered in the eastern part of the outer coffin. Their large size and red oxide colour, strongly attracted the eyes of the excavators so that they became the main objects to fix the orientation of other buried articles.

They are more or less broken, but have very much the same form as those used in present Korea and also our Japanese tea-kettles. The make is thick and its flattened body has a wide ridge and three short legs. No lid, however, of

<sup>1.</sup> Greek askes (koxés), as it means a goat skin, is also thought to be a form derived from a skin bottle.



handle on one side of the body, but no lid. It belongs to one of the fine specimens of pottery in this tomb.

- (5) Bowls with cover (Pl. XII. 6-8): 13 examples. Common type with geometrical ornaments on the covers.
- (6) **Tazze** (Pl. XII. 9-11): About 7 specimens, all more or less broken. This is the type called *takatsuki* by our archæologists. The cover and bowl are similar to the previous vessels, though the lid lacks patterns. The high stand, however, is decorated with rectangular perforations.
- (7) Lids (Pi: XII. 1-5): About 20 specimens were found without any vessels to apply them to. The shape is quite similar to the bowls already mentioned. Geometrical ornaments incised on the surfaces consist of chevrons, circles, lattice, &c., as shown in Plate XIV.
- (8) Other specimens of hard ware: 4 pieces of broken pedestals occurred as the covers of iron kettles, and 2 fragments of the stands of some vessels. The former will be described in the next section.
- (9) Bowls with cover in brown pattery (Pl. X. 7-9): 6 examples, 3 of which were in better condition. Quite a common type, like those from the tombs in southern Korea.

The pottery vases, except the last-mentioned, all belong to the hard grey ware called Iwaibe in Japan and Shiragi-yaki in Korea, being a very popular ware in southern Korea as well as in Japan. The types are also common in both countries, there being nothing particularly striking except the barrel-shaped jars which are very numerous in this tomb. This type of vessel is still used in the peninsular called pathangi or changkun. Dr. M. Miyasaki enunciated a theory that the ancient Japanese word for this vase, hologi, has its origin in the Korean pathangi and probably with some relation with old Chinese for vase for it and fu-ni 股份 of the Hiung-nu 阿奴 (Fig. 8). Further pointed out by Dr R. Torii the facts that Mongolian or Manchanian name balon for this kind of

Dis Miyasaki's and Tonii's articles in the Shigain cassid on Zaitzehnijt für Grackichtmeinsenschaft. Vols, XVII & XVIII, (Tokyo, 1908-9)



<sup>1.</sup> Gowland, Polm us and Burial accounts in Japan. (Archavelgia (807) p. 497

#### CHAPTER II. VASES AND VESSELS

#### POTTERY

#### (Plates VIII-XIV)

OUR description of the interred objects in the Gold Crown Tomb begins with the pottery vases. They are plentiful, exceeding some 80 pieces altogether, though most of them are in a fragmentary condition, destroyed by the stones and earth which came down after the wooden coffins had perished. Except one pot which was found in the western part of the outer coffin, all the others lay near the iron kettles, on the same level or a little below it. We can classify two kinds of ware, one a hard grey-coloured, and the other a soft brown pottery, of which the former is far the more numerous.

- (t) **Long-necked jars** (Pls. VIII., XI. t): 3 specimens, all broken, but one restored almost completely. They belong to a type very common, with the neck decorated with belts and with brushed patterns. No lid occurs, although each jar has a moulded rim as though to receive it.
- (2) Barrel-shaped jars (Pls. VIII., IX., XI. 2): 3 examples almost complete and 6 broken. There have a barrel or straw-bag (tawara) shaped body and a long neck. There are two types, one a more slender and the other a more rounded body. Each type has three or four hock-like decorations under the rim. Very interesting facts showing the process of manufacturing these jars are that in the rounder type the neck was added after finishing the entire body in one piece, while in the slender type both ends of the body were filled up after the neck and sides of the body were completed. Most of the jars are provided with lids (Fig. 5).
- (3) Jars (Pls. VIII., X., XI.): 2 complete and 6 in fragments each differing in shape. Some have shallow dish-like lids on the mouths, which seem not specially made for these vases. The finest jar shown in Pl. VIII. 4 has four small holes in the rim for suspending the jar by a cord.
  - (4) Small pot with stand (Pls. VIII. 3, X. 10): This has an ear-like



This shows how rich and abundant were the interred objects in the tomb, some in gold and some in silver, and often several specimens of one kind of article. This inventory, being a preliminary one, will be multiplied in its kinds and in number, when our research is completed, and if we include some already scattered objects, such as heads and other small articles. Though this find be overshadowed by some of richer quality and variety in Egypt or other countries, it will be ever remembered as the "Treasure of Keishů" in the history of archæological discoveries in the Far East.

We have to notice, however, that notwithstanding the wealth of objects there lack certain kinds of things, for example mirrors, stone models, &c., the former are so common and the latter not infrequently found in our Japanese tombs, and also mortuary statuettes come up usually from Chinese sepulchres, of the corresponding ages. They are very important points for the study of the nature of our tomb, chronologically as well as ethnologically, and will be treated in the next part of the report.

|     | (3)                                                             | Iron spear-heads                                                          | 8              |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|
|     | (4)                                                             | Iron arrow-heads                                                          | 2              |  |  |
|     | (5)                                                             | Iron adzes or axes (broken)                                               | some           |  |  |
|     | (6)                                                             | Silver and gilt bronze butt-ends                                          | 5              |  |  |
|     | (7)                                                             | Bow ends                                                                  | 2              |  |  |
| ıv. |                                                                 | TRAPPINGS                                                                 |                |  |  |
|     | (1)                                                             | Bronze bells of elongated form                                            | 20             |  |  |
|     | (2)                                                             | Round bronze bells                                                        | 17             |  |  |
|     | (3)                                                             | Ring-shaped stirrups                                                      |                |  |  |
|     | 127                                                             | a) Gilt bronze open work with heetle wing proaments                       | ž pia          |  |  |
|     |                                                                 | h) Gilt bronze work                                                       | I PA           |  |  |
|     |                                                                 | c) Iron work                                                              | 4              |  |  |
| 10  | (4) Gilt bronze ornaments of saddle with beetle wing ornaments, |                                                                           |                |  |  |
|     |                                                                 | &c.                                                                       | ca. 5 sec      |  |  |
|     | (5)                                                             | Strap pendants "Gyōyo"                                                    |                |  |  |
|     |                                                                 | <ul> <li>Tongue-shaped gilt bronze-plated imm work</li> </ul>             | ca 19          |  |  |
|     |                                                                 | <ul> <li>Gilt bronze plated iron work with open-work ornaments</li> </ul> | ca. 24         |  |  |
|     |                                                                 | c) Heart-shaped pendants                                                  | 1              |  |  |
|     | (6)                                                             | Gilt bronze plated iron bits                                              | some           |  |  |
|     | (7)                                                             | Strap ornaments "udzu"                                                    |                |  |  |
|     |                                                                 | <ul> <li>a) Flower-shaped gilt bronze specimens</li> </ul>                | ex. 100        |  |  |
|     |                                                                 | b) Hemi-spherical gilt bronze specimens                                   | ca. 35n        |  |  |
|     |                                                                 | Class work appelment     Shell work speciment                             | са. g<br>са. б |  |  |
|     | (8)                                                             |                                                                           | ca. 30         |  |  |
|     | (9)                                                             | Strap ornaments of metal                                                  | some           |  |  |
|     |                                                                 |                                                                           |                |  |  |
| ٧.  | MISCEL                                                          | LANEOUS                                                                   |                |  |  |
|     | (1)                                                             |                                                                           | 4              |  |  |
|     | (2)                                                             | Metal sticks                                                              | В              |  |  |
|     | (3)                                                             | Small pebbles probably for games                                          | ca. 80         |  |  |
|     | (4)                                                             | Gold thread                                                               | sunse          |  |  |
|     | (5)                                                             | Gilt bronze needles                                                       | 2              |  |  |
|     | (6)                                                             | Stone weight with hole                                                    | 1              |  |  |
|     | (7)                                                             | Gilt bronze ball-like objects                                             | 7              |  |  |
|     | (8)                                                             | Leather thongs                                                            | a few          |  |  |
|     |                                                                 |                                                                           | 4              |  |  |
|     | (10)                                                            | Rectangular and cuneiform iron pigs                                       | ca. 50         |  |  |
|     |                                                                 | Animal claws                                                              | 2              |  |  |
|     | (12)                                                            | Gold boulder ornaments                                                    | a few          |  |  |





|      | (to)  | Open-work ornaments                                                                            | 4                 |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|      | (11)  |                                                                                                | · 5 pairs         |
|      | (12)  |                                                                                                | 1                 |
|      |       |                                                                                                | ı                 |
|      | (13)  | Gilt bronze phoenix-shaped ornament                                                            | M                 |
| II.  | VASES | AND VESSELS                                                                                    |                   |
|      | (1)   | Pottery vases                                                                                  |                   |
|      |       | a) Long-necked pot of hard ware                                                                | 3                 |
|      |       | <ul> <li>b) Barrel-shaped pois of bard ware</li> </ul>                                         | 9                 |
|      |       | c) Pots of hard ware                                                                           | 15                |
|      |       | d) Pot with short stand of hard ware                                                           | 1                 |
|      |       | <ul> <li>e) Rowle with lide of hard ware</li> <li>f) Bowle with stands of hard ware</li> </ul> | 12                |
|      |       | g) Lida of hard ware                                                                           | 7 200             |
|      |       | h) Deep bowls with lid of brown were                                                           | 6                 |
|      | (2)   | Lacquered wood vessels (broken)                                                                | напу              |
|      | (3)   |                                                                                                | 2                 |
|      | (4)   |                                                                                                | 4                 |
|      | (5)   | Metal vessels                                                                                  | 6574              |
|      | (3)   | a) Gold bowls                                                                                  |                   |
|      |       | b) Silver howls                                                                                | 6                 |
|      |       | c) Gilt bronze bowls with holes (broken)                                                       | 5<br>5            |
|      |       | d) Gilt bronze-plated from bowl (broken)                                                       | 1                 |
|      |       | e) Silver bowls with cover (broken)                                                            | 6                 |
|      |       | f) Gilt bronze bowls with cover (broken)                                                       | 15                |
|      |       | g) Gilt bronze bowl with stand                                                                 | 1                 |
|      |       | <ul> <li>b) Gilt bronze horo-shaped vessel</li> </ul>                                          | 1                 |
|      |       | i) Bronze pot with 4 cars                                                                      | 1                 |
|      |       | jj Bronze dipper                                                                               | 1                 |
|      | 4-1   | k) Bronze cooking vessel, okusten                                                              | 1                 |
|      | (6)   | Shell vessels lined with gilt bronze (broken)                                                  | a few             |
| III. | ARMOU | JR, WEAPONS & UTENSILS                                                                         |                   |
|      | (1)   | Weapons                                                                                        |                   |
|      |       | <ul> <li>a) Swords with ring-portunets</li> </ul>                                              | 3                 |
|      |       | <ul> <li>b) Wooden swords with ring-pommels</li> </ul>                                         | 5                 |
|      |       | c) Swords                                                                                      | a few             |
|      |       | d) Small knives                                                                                | a few             |
|      |       | e) Ring-pointnels and other metal fittings of swords                                           | 14                |
|      |       | Angular-shaped pommels of swords                                                               | 2                 |
|      | (2)   | Armours                                                                                        |                   |
|      |       | a) Gilt bronze armour sheets                                                                   | (30 pieces) I set |
|      |       | by Gilt branze fittings of armony                                                              | t group           |
|      |       | c) Gill bronze leg gings                                                                       | 3                 |
|      |       | d) Gilt bronze-plated iron armour sheets, &c.                                                  | <b>BO</b> /luc    |
|      |       | 5.53                                                                                           |                   |





fusing, we can yet realise that the chief person was interred in the inner coffin in full dress, furnished with the rich treasures of his lifetime, laying the head to the east, and stretching the feet to the west.

#### 3. VARIETIES AND QUANTITY OF THE OBJECTS

THE objects discovered in the coffin, outer as well as inner, are extraordinarily rich and numerous, exceeding more than 500 items of various kinds and materials. It surpasses all similiar finds in a single sepulchre hitherto made in Korea and Japan. The following is a summary inventory of the objects:—

#### I. PERSONAL ORNAMENTS

| (ı) | Various kinds of beads                                                        |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|     | a) Stone magazama beads                                                       | 59                     |
|     | b) Stone kudatama beads                                                       | S                      |
|     | c) Stone kirikodumu beads                                                     | 5                      |
|     | d) Amber mitumedama beads                                                     | 2                      |
|     | e) Stone mudama beads                                                         | 2                      |
|     | f) Round beads of gilt bromse, glass, &c.                                     | Ca. 12,000             |
|     | g) Small beads of glass                                                       | ca. 18,000             |
|     | h) Small beads of pearl                                                       | CO. 450                |
|     | i) Glass magazawa beads (detached from a crown)                               | ca. 75                 |
|     | <ol> <li>Gilt bronze bars used for bead attachment</li> </ol>                 | cur 20                 |
| (2) | Gold and silver bracelets                                                     | 243                    |
| (3) | Gold and silver finger-rings                                                  | 16                     |
| (4) | Gold car-rings with pendants                                                  | 5 pairs & a single one |
| (5) | Crowns and head-gear                                                          |                        |
|     | a) Gold crown decorated with 67 jude magazinum                                | t                      |
|     | b) Gold head-gear (broken)                                                    | 1                      |
|     | c) Gilt bronze crown (broken)                                                 | 3                      |
|     | <ul> <li>d) Silver organizate of head-gear (incomplete)</li> </ul>            | 2                      |
|     | e) Head-gear made of bank (broken)                                            | 1                      |
| (6) | Pendants of gold and other materials (supposed                                | to be crown            |
|     | ornaments)                                                                    | 5 pairs & a single one |
| (7) | Gilt bronze shoes                                                             | 2 Janies               |
| (8) | Metal ornaments and fittings of girdles                                       |                        |
|     | a) Gold specimens                                                             | I set                  |
|     | <ul> <li>b) Silver specimens with rectangular plaques (incomplete)</li> </ul> | ca. 5 sets             |
|     | <ul> <li>Specimens with heart-shaped ornaments (incomplete)</li> </ul>        | ca. 8 sets             |
| (9) | Waist-pendants                                                                |                        |
|     | a) Gold specimens (17 items)                                                  | 1 90                   |
|     | b) Silver specimens (incomplete)                                              | more than 2 sets       |





#### 3. GENERAL ARRANGEMENT OF THE OBJECTS IN THE TOMB

Though a detailed description will be given in the following chapters and final studies are expected for the second part of this report, it will be necessary here to give a general outline of the arrangement of the objects in the tomb for the understanding of the descriptions of the objects (Fig. 4).

There are naturally some points of discrepancy and ambiguity in the records and memoirs of the people engaged in the excavation, but the essential features are almost wholly in accord. The spot where the treasures were found is on the level of the present highway and about 60 feet west of it. It is a rectangular space 16 feet long, east to west, and 7 wide, north to south. Judging from the remains of wood, there once existed an inner and an outer coffin of the same material. The inner one was lacquered and more decorated, about 8 feet by 3 in dimension, and along its two longer sides were placed rows of iron pigs.

In the eastern part of the inner coffin an elaborate gold crown with a pair of gold ear-pendants and an immense quantity of beads were unearthed. A girdle with gold ornaments with a series of waist-pendants in gold were also come upon to the west of the crown, associated with several kinds of beads, gold or silver armlets, finger-rings, both the latter on each side of the girdle, though similiar objects appeared on the western side of the coffin, too. A pair of gilt bronze shoes, according to an eye-witness, was unearthed to the west of the girdle, and another pair somewhere in the coffin.

Many kinds of ritual objects were found in the outer coffin, such as several iron kettles in the east, with a large quantity of vases in pottery, bronze, silver and gold, including a cooking-vessel chao-ton, as well as glass and lacquered vessels. In the neighbourhood of the above-mentioned vessels came out other diadems, girdle ornaments of gold, silver or bronze gilt, with beads, armour, &c. Horse-trappings appeared to the south of these things, and a ring-pommeled sword near the southern wall. Of the things found in the western part of the outer coffin, we must mention many swords and beads, iron pieces of a peculiar shape, the latter in three corners of the inner coffin, and finally an isolated pot by the western wall. Some of these objects were on the different levels from the others.

Thus, though the arrangement of objects in the tomb seems somewhat con-



assume our Gold Crown Tomb to have been in the same proportion, then we should estimate its height to be 40 feet approximately (Fig. 2). Anyhow our tomb seems to belong with the Fòwô-dai mound, one of most important tumuli in the cemetery of the Shiragi period at Roseiri, the southern suburb of Keishû.

#### 2. CIRCUMSTANCES OF THE DISCOVERY OF TREASURES

The remaining mound of the Gold Crown Tomb suffered constantly from the attacks of the spades of the ignorant inhabitants of the neighbourhood, until the central part of it almost levelled down. Thus at the end of September, 1921, the kernel of the barrow was attacked, revealing gradually some buried objects. Mr Miyake, a policeman of Keishu, one day happened to catch sight of some Korean children collecting beads in the earth carried out from the house just in front of the mound. This was on the 24th of September. By his report Mr N. Moroga, of the Museum of Keishu, Mr H. Iwami, head of police, Mr K. Osaka, master of a primary school and others hastened to the site. Having realised that the circumstances were urgent and no delay could be made, they made an excavation themselves, from the 25th to the 30th, to collect all the objects which could be found lying about in the ground.

The Government-General in the meantime commissioned Dr T. Sekino and ourselves, who had just then come up to Seoul from Japan, to make an immediate investigation of the find. We all went over to Keishû at the beginning of October and made preliminary studies of the articles which were afterward transmitted to the central Museum in Seoul. We, Hamada and Umehara, were ordered to make a thorough and careful examination of all the objects discovered, the tomb, etc., and we began our task which has taken nearly a couple of years, with the kind help of the members of the Museum and others, and at last we have come almost to the end. The treasures themselves have recently been returned to Keishû, yielding to the earnest wishes of the townspeople to deposit them in a newly established local museum there (Fig. 3), opened in October, 1923, and one feels happy in looking at these treasures once again in the milieu of the old capital of Shiragi, where once the occupant of our tomb played his royal rôle in his lifetime. Measures have also now been taken for the preservation of this tomb of an ancient and unknown monarch.



records of the people who were engaged in the discovery. Before we describe the find it is necessary to know what was the condition of the sepulchre itself which had preserved such an immense quantity of treasures, and also what is its present condition.

Those who visit Keishu, the old capital of Shiragi are ever surprised to see the groups of big tumuli which stand high above the humble houses of the town, a striking contrast between the ancient and the modern of Keishu. Our Gold Crown Tomb zwas in fact one of these huge barrows in the southern suburb of the town, situated just to the west of Fôwô-dai mound 風氣。 the most conspicuous and with trees on it. But in 1921 when the discovery was made, it was already a shapeless remnant of a tumulus, hidden entirely behind cottages, almost overlooked by ordinary passengers along the street. Old people, however, told us that they when proceeded from the town to the south in their day, they had to ascend a low ridge which connected the bases of two barrows, one the said Fôwô-dai and the other our Gold Crown Tomb. And it was only within a few years that our tomb lost the eastern half of the mound, cut off by the inhabitants of the neighbourhood, as the town had expanded and a highway was newly constructed.

The remaining mound is only about 20 feet high and 120 feet long, somewhat in the shape of a crescent. It shows that the inner part was constructed with boulders or river stones and clay, about 2 feet thick, covered alternately with horizontal layers of sand and earth (Fig. 1). This method of construction we come across often in such a stone-block tomb or "tsumiishi-tsuka" 積石塚 near Keishū, and it might have been very efficient to preserve a mound from slithering, as may be seen from many high conical barrows of the Shiragi period in the vicinity.

What was then the original dimensions of our tumulus? If we judge from the centre of the mound, where the treasures were found, which is about 70 feet from the western limit of the barrow, its diameter must have been at least 140 feet, and if we take account of the fact that the Fôwô-dai mound and our barrow once joined their bases at the centre of the present highway, the diameter would be 150 feet or so. The sister mound, Fôwô-dai, supposed to be synchronous with our sepulchre, being 71 feet in height for its 270 feet of diameter, if we

# A ROYAL TOMB "KINKAN-TSUKA" OR THE GOLD CROWN TOMB AT KEISHÛ AND ITS TREASURES

. (Résumé of the Japanese Text)

#### CHAPTER I. INTRODUCTION.

#### PRESENT STATE OF THE TOMB AND ITS ORIGINAL FORM

(Plates I-VII)

The rich treasures revealed in September of 1921 from a royal tomb at Roseiri of Keishū (Kyöng-ju) 慶州路西里, which we may call the "Kinkantsuka" 金冠塚 or the Gold Crown Tomb from one of the remarkable objects found, is approached in its archæological importance, only by the tombs at Daidökô-men near Heijō (Phyōng-yang), excavated by Dr T. Sekino and others in 1917. While the latter seem to be the sepulchres of Chinese settlers in that part of Korea, this Gold Crown Tomb belongs to a Korean noble or royal personage of the ancient Shiragi (Shinra 新羅) period," with a close connection with the tombs of our Japanese ancestors. The only regret in our find is that the discovery was made by accident, and was not a planned excavation of archæologists, and consequently the necessary informations and records are not sufficient as in the former case. But fortunately enough the articles found were not much scattered and we are able to reconstruct tolerably well the essential features of the arrangement of the funeral objects since we have the reports and

Traditional foundation of the ancient Shiragi dates back to 57 B, C, and the later Shiragi legan
in 669 A, D, when the whole peninsular was brought under its away,



<sup>1.</sup> Prof. Schloo. &c. Special Report of the Service of Intignities. Vol. I. (1919. Keijo)

such extra rich treasures of a royal tomb of the Siragi period, which spurred us to hasten to the publication of this Report, in fervent hope that we were making a notable contribution to the science.

> Kôsaku Hamada, Sueji Umehara,

Kyoto Imperial University, December, 1923.

[ ii ]



#### PREFACE

SEPTEMBER of 1921, when we were in Keijó (Seoul) commissioned for the service of antiquities by the Government-General of Chôsen, and about to start for our excavation work of a shell-mound at Ryôsan in the province of Southern Keishô (Kyông-sang), an unexpected discovery of extraordinary rich relics of a royal tomb at Keishô (Kyông-ju), in the province of Northern Keishô, was announced. A detailed report of it was brought back by Mr K. Ogawa who was despatched there immediately after its discovery, and we were asked, with Dr T. Sekino and others, to proceed to the site for the investigation of this new find. While Dr Sekino went thither with Messrs Ogawa, Nomori and Yamauchi directly, we joined them in Keishô a few days afterward, making a trial excavation of the shell-mound at Ryôsan. We stayed at Keishô a fortnight for the preliminary study of the find and since then, at the suggestion of Dr Sekino, &c., were commissioned to make a thorough research of the said remains which were afterward transported temporarily to the Museum in Keijô.

It took us two years to accomplish our work with the help of Mr K. Ogawa and others; and I am glad now that, finally, has come the opportunity of issuing the first part of the Report in the present form, which will be followed by the second and last part already prepared.

We have here to render our sincere thanks to the officials and private persons at Keishû, who showed us great kindness in aiding us in our research of the find and the site, especially do we thank Messrs Moroga, Boku, Ôsaka and Iwami, &c., and Dr Sekino and others who were with us there in that first investigation. Our warm acknowledgements are also due to Messrs K. Oda, S. Oda, Fujita, Koidzumi and Kanda, who encouraged and helped us in various ways, officially and privately; especially are we grateful to Mr K. Ogawa and Mr T. Oba for their drawings, and to Messrs Tano and Sawa for photographing the objects for the Report. The archæological world must be ever thankful to the gentlemen above-mentioned and to the chance of the unexpected revealing of



- Fig. 41. (1) (2) Tibetan women wearing chatelaines. (After Laufer)
  - (3) Chatelaine of a Manchu woman. (After Bushell)
- Fig. 42. (1) Fish-shaped and open-work waist-pendants from a Shônei Tomb. (Photo by Mr Yatsui)
  - (2) Eish-shaped bone pendant supposed to be found in the site of the Yin capital, China. (Collection of the Kyoto Imperial University)
  - (3) Fish-shaped pendant found in the tomb at Midzuo, Omi.
  - (4) Gold fish-shaped pendant found at Fettersfeld, Russia. (After Minns)
- Fig. 43. Whetstone with silver fitting found in the Tsukinoöka tomb, Chikugo, (From the Shôshi-gundan)
- Fig. 44. (1) Gilt bronze shoe found at Bannan-men, Rashû in Korea. (Photo by Mr Yatsui)
  - (2) Gilt bronze shoe found at the Yeta tomb, Higo, (Collection of the Imperial Museum of Tokyo)

& Umchara)

- Fig. 24. Corpus of the gold ear-pendants found in Korea.
- Fig. 25. Pottery jars with ear-pendants-like ornaments found near Keishu, Korea.
- Fig. 26. Supposed restration of the necklace with a big magatama bead found in the Gold Crown Tomb. (By Umehara)
- Fig. 27. Diagram showing the position of bracelets and finger-rings in the Gold Crown Tomb. (By Hamada)
- Fig. 28. Bracelets from the Gold Crown tomb. (By Umehara)
- Fig. 29. Mortuary terra-cotta statuette of the Six Dynasties, wearing a girdle with ornamental bosses. (Collection of the Kyoto Imperial University)
- Fig. 30. (t) Restration of the girdle with gold ornaments from the Gold Crown Tomb. (By Hamada)
  (2) Restoration of the girdle with ornamental bosses, found in a Shônei Tomb. (By Umehara)
- Fig. 31. Ornamental Plaques for girdles found in Hungary and in Albania. (From Strzygowski)
- Fig. 32. Ornamental plaques and fittings for girdle from the Gold Crown Tomb. (By Umehara)
- Fig. 33. Ornamental plaques for girdle found in Korea and in Japan. (By Umehara)
- Fig. 34. Figures with waist-pendants on their costume from the fresco paintings found in the Chinese Turkestan. (From Le Coq)
- Fig. 35. Figures with waist-pendants on their costume from the fresco paintings found in the Chinese Turkestan. (From Grünwedel)
- Fig. 36. Arrangement of the gold waist-pendants from the Gold Crown Tombafter Mr Moroga's report.
- Fig. 37. Arrangement of the gold waist-pendants from the Gold Crown Tomb after Mr Watari's sketch (a) and after Mr Voshida's (b).
- Fig. 38. Gold waist-pendants from the Gold Crown Tomb. (By Umehara)
- Fig. 39. Gold waist-pendants from the Gold Crown Tomb. (By Umehara)
- Fig. 40. Suspenders of the waist-pendant from the Gold Crown Tomb. (By Umehara)

[ iv ]



- (2) Horn-shaped lacquered vessel in the Shôsôin, Imperial Repository at Nara. (From the Tôyei-shukô)
- Fig. 14. Cooking-vessels, chao-ton of the Han-style :
  - (1) From the Kao-ku-tu (2) From the Po-ku-t'u-lu
  - (3) From the Collection of Tuan-Fang
  - (4) Inscription on the former specimen. (Dated in 57 B. C.)
  - (5) (6) From the Hsi-ch'ing-ku-chien
- Fig. 15. Cooking-vessels, chao-tou, of the Han and later styles :
  - (1) Found at Hsin-an, Honan in China. (Six Dynastics style)
  - (2) Found at a Shônei Tomb in Korea. (Six Dynastics Style)
  - (3) In the Collection of the Horyù-ji Temple. (Han Style)
  - (4) Iron specimen found in China. (Han style)
  - (5) Pottery specimen found in Manchuria. (Han style)
- Fig. 16. (1) Cooking-vessel, chao-ton, without foot found in China. (Collection of the Imperial University of Kyoto)
  - (2) (4) Incense-burners with handle in the Shosoin, Imperial Repository at Nara. (From the Tôyei-shukō)
  - (3) Incense-burner with handle in the Hôryu-ji Temple, considered to have been used by Prince Yamahiro-ôye. (From the Hôryu-ji-Ôkagami)
- Fig. 17. Gilt bronze vessels with holes from the Gold Crown Tomb. (By Umehara)
- Fig. 18. Lacquered wood vessels from the Gold Crown Tomb. (By Umehara)
- Fig. 19. Part of the scroll painting by Ku K'ai-chih, showing a lacquered toilet-case of the Six Dynasties' style. (Collection of the British Museum)
- Fig. 20. Glass vase found in the Emperor Ankan's tomb. (From the Shûkodzu and Mr Takahashi's drawing)
- Fig. 21. Glass vase containing the ashes of a Nemaro in the collection of the Imperial Museum of Tokyo. (By Umehara)
- Fig. 22. Glass veses in the Shosoin, Imperial Repository at Nara. (From the Tôyci-shukô)
- Fig. 23. Details of the ear-pendants from the Gold Crown Tomb. (By Hamada

#### ILLUSTRATIONS IN THE TEXT

- Frontispiece: The Gold Crown Tomb and its surrounding as it seen from the Fôwôdai mound. (Sketched by Mr. K. Ohta)
- Fig. 1. Section of the Gold Crown Tomb, showing the construction of the mound. (Sketched by Umehara)
- Fig. 2. Supposed section of the Gold Crown Tomb in its original form and of the Fówódai mound. (After Messrs Ogawa and Rin)
- Fig. 3. Newly-built Keishû Museum, views of its exterior and interior.
- Fig. 4. General Diagram of the arrangement of the buried objects in the Gold Crown Tomb. (By Hamada & Umehara after Mr Moroga's sketch)
- Fig. 5. Barrel-shaped pottery jars from the Gold Crown Tomb. (By Umehara)
- Fig. 6. Barrel-shaped pottery jars found in Korea and in Japan :
  - (1) Keishu (2) Tosanri, Keishû (3) Kambe, Ise (4) Kako-yama, Echizen
- Fig. 7. Horn-shaped pottery vases found in Korea and in Japan :
  - (1) Taikyú (2) (3) Shishi-tsuka, Wakasa
- Fig. 8. Bronze for vase attributed to the Chou period. (From the Hsi-ch'ing-ku-chien)
- Fig. 9. Roman leather-bottles on the frescoes at Pompeii and Herculaneum.
- Fig. 10. Barrel-shaped pottery jar used by the present Koreans and barrelshaped glass vases found in Europe.
- Fig. 11. (1) Part of the alabaster relief from the palace of Sennacherib, Assyria, showing leather-bottles hung in a tent. (Berlin Museum)
  - (2) Pottery imitations of leather-bottle found from tombs in Japan :
    - (a) Yamato (b) Mimasaka (c) Owari
- Fig. 12. (1) Iron kettle shown on an engraved stone of the tomb of the Wu family in the Later Han Dynasty. (After Chavannes)
  - (2) Bronze mortuary model of a ketchen-stove. (Collection of Mr Lo Chen-yū)
- Fig. 13. (1) Horn-shaped bronze vase from a Shônei tomb, Korea. (Collection of the Government Museum of Korea)

[ ii ]



#### CONTENTS

|                                                     |     |         | Paz |
|-----------------------------------------------------|-----|---------|-----|
| CHAPTER I. INTRODUCTION                             |     |         | 1   |
| 1. Present State of the Tomb and its Original Form  |     |         | [   |
| 2. Circumstances of the Discovery of the Treasures  |     | •       | 3   |
| 3. General Arrangement of the Objects in the Tomb   |     | •••     | 4   |
| 4. Varieties and Quantity of the Objects discovered | ••• |         | 5   |
| CHAPTER II. VASES AND VESSELS                       |     |         | 9   |
| 1. Pottery                                          |     | • • • • | 11  |
| 2. Metal Vessels in Gold, Silver and Bronze         |     |         | 12  |
| 3. Lacquered Wood Vessels                           |     |         | 15  |
| 4. Glass Vases                                      |     | • • •   | 16  |
| CHAPTER III. ORNAMENTAL OBJECTS (I)                 |     |         | 18  |
| t. Ear-Pendants                                     | ••• |         | 18  |
| 2. Necklaces and Pectorals                          |     |         | 20  |
| 3. Bracelets and Finger-Rings                       |     |         | 21  |
| 4. Girdles                                          |     |         | 23  |
| 5. Waist-Pendants (1)                               | ••• | •••     | 25  |
| 6. Waist-Pendants (II)                              |     | ٠       | 27  |
| 7. Ceremonial Shoes                                 |     |         | 20  |



### SPECIAL REPORT OF THE SERVICE OF ANTIQUITIES, GOVERNMENT-GENERAL OF CHOSEN. VOLUME III.

## A ROYAL TOMB "KINKAN-TSUKA" OR THE GOLD CROWN TOMB AT KEISHU AND ITS TREASURES

TEXT PART I



## SPECIAL REPORT OF THE SERVICE OF ANTIQUITIES. VOL. III.

# A ROYAL TOMB "KINKAN-TSUKA" OR THE GOLD CROWN TOMB AT KEISHU AND ITS TREASURES

Бy

#### Dr Kosaku Hamada,

Member of the Committee for the Service of Antiquities in the Government-General of Chosen; Professor of Archaeology in the Imperial University of Kyoto

and

#### Sueji Umehara,

Of the Service of Antiquities in the Government-General of Chosen Assistant in the Archaeological Institute, Imperial University of Kyoto

#### TEXT PART I



GOVERNMENT-GENERAL OF CHOSEN -

1924



Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA





THE GEORGE AND MARY FOSTER
ANTHROPOLOGY LIBRARY
of the
University of California, Berkeley

From the Collection of Professor Chester Chard and Professor Peter Bleed









Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA